# 福祉用具の安全利用を確保するための調査研究・試行事業 報告書

平成 21 年 3 月

財団法人テクノエイド協会

### はじめに

要援護者の増加と介護保険の普及・定着に伴い、近年、福祉用具を利用する機会は、 在宅・施設を問わず増加している。

福祉用具は、上手に使用することにより、本人の自立意識を高め、QOLの向上を図るとともに、介護者の介護負担感を軽減するものとして有効に機能するものである。

また、利用機会の増加に合わせ、新製品の開発や改良も活発に行われており、安全で安心して使用できる環境の構築が喫緊の課題となっている。福祉用具は、身体的にも虚弱な高齢者が使用するものであり、安全性の確保については、社会全体で支える仕組みの検討が必要である。

このような背景のもと、当協会では、平成 16 年度から公的給付における福祉用具評価システムの導入に向けた調査研究を行ってきたところであるが、本年度の研究事業では、実際の評価システムの運用を視野に入れて、より実践的に試行事業を通じて、評価項目や確認方法等の見直しを行うとともに、認証業務マニュアル等の検討を行った。

さらに、今回の事業では、利用者の操作ミス等による重傷事故の報告件数が特に多い「自操用ハンドル型電動車いす(いわゆる「電動三・四輪車」。)」について、介護保険のサービス担当者会議等で使用できる、利用者と機器の適合状況を確認するためのチェックリストの作成を行った。

本調査研究・試行事業の実施にあたっては、当協会内に検討委員会(委員長:早稲田大学 山内繁特任教授)と作業部会を設置し、各分野の先生方にご指導とご助言いただきながら検討を進めることとし、本報告書については、各委員等によるご意見とご指摘等を踏まえて、事務局の責において取り纏めたものである。

なお、本事業は、厚生労働省「平成 20 年度老人保健事業推進費補助金 (老人保健健 康増進等事業分)」から国庫補助金の交付を受けて実施したものである。

平成21年3月

財団法人テクノエイド協会

### 福祉用具の安全利用を確保するための 調査研究・試行事業 報告書

### 目 次

### 第1部 本編

|     | 実施概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
|     | . 背景                                                        |    |
| 2   | . 目的 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 2  |
| 3   | . 検討事項の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 2  |
| Π.  | 実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3  |
| Ⅲ.  | 委員会等の開催経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 4  |
| 1   | . 福祉用具臨床的評価認証委員会 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 4  |
| 2   | .「評価機関」作業部会 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 5  |
| 3   | .「電動三・四輪車適合チェックリスト」検討部会                                     | 6  |
| IV. | 臨床的評価モデル事業等の実施結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 7  |
| 1   | . 目的 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 7  |
| 2   | . 実施概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 7  |
| 3   | . 実施結果(概要) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 9  |
| 4   | . 標準例の検討及び評価項目等の見直しについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
| V.  | 臨床的評価業務方法書並びに各種規定(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 13 |
|     | . 概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |    |
| 2   | . 業務方法書及び規定類について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 13 |
| VI. | 電動三・四輪車適合チェックリスト(案)について                                     | 15 |
|     | . 目的 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |    |
| 2   | . 内容・構成等について                                                | 15 |
| 3   | . 電動三・四輪車適合チェックリスト(案)の活用に向けて                                | 16 |
| VII | 臨床的評価の実施に向けての事業展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 17 |

### 第2部 資料編

| 資料1 | 福祉用  | 具(製品)        | の安全利用を    | 確保する方                                 | きめの取組          |         |      | 19   |
|-----|------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------|------|------|
| 資料2 | 臨床的  | か評価基準の       | 変更の経緯、    | 新旧対照                                  | 長              |         |      | 29   |
| 資料2 | . 1  | 手動用車い        | す         |                                       |                |         |      | 29   |
| 資料2 | . 2  | 電動車いす        | `         |                                       |                |         |      | 39   |
| 資料2 | . 3  | 電動三・四        | 輪車・・・・・・・ |                                       |                |         |      | 57   |
| 資料2 | . 4  | 特殊寝台・・       |           |                                       |                |         |      | 69   |
| 資料3 | 臨床的  | <b>)評価項目</b> | (案) について  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |         |      | . 77 |
| 資料3 | . 1  | 手動用車い        | す         |                                       |                |         |      | 79   |
| 資料3 | . 2  | 電動車いす        |           |                                       |                |         |      | 85   |
| 資料3 | . 3  | 電動三・四        | 輪車        |                                       |                |         |      | 93   |
| 資料3 | . 4  | 特殊寝台・・       |           |                                       |                |         |      | 99   |
| 資料4 | 福祉用  | 月點床的評        | 価事業に関す    | つる規程類                                 | (案) につい        | ハて      | •••• | 103  |
| 資料5 | 電動三  | E • 四輪車道     | i合チェックリ   | スト (案)                                | について           |         |      | 135  |
| 資料5 | . 1  | 電動三・四        | 輪車適合チェ    | ックリスト                                 | 、 (案) …        |         | •••• | 135  |
| 資料5 | . 2  | 電動三•四        | 輪車適合チェ    | ックリス                                  | <b>・利用にあ</b> た | こって・・   | •••• | 137  |
| 資料6 | 平成 2 | 1年度福祉        | :用具臨床的評   | 平価事業の第                                | 実施について         | ς ····· |      | 139  |

# 第1部 本 編

### I. 実施概要

### 1. 背景

福祉用具を利用する機会は、近年、在宅・施設を問わず増加しており、また、それに伴う事故等の報告件数も年々増加している。

こうした中、利用者の置かれている状態や使用環境に適合した福祉用具の使用は勿論 のこと、安全で安心して使用できる環境の構築が喫緊の課題となっている。

現在、福祉用具の工学的な安全基準については、経済産業省(METI)を始め、製品評価技術基盤機構(NITE)や製品安全協会において、鋭意その検討が進められているところである。

しかしながら、福祉用具を必要とする人は、主に虚弱な高齢者が多いことから、製品 そのものに求める工学的な評価だけではなく、使用する人の個々の状態や使用環境等に 着目した、臨床的な側面から安全性や使い勝手等を評価することも重要である。

本事業は、当協会において、平成 16 年から 18 年度にかけて行った「公的給付における福祉用具評価システムに係る調査研究」等の検討結果を踏まえて行うものであり、 具体的には、福祉用具の臨床的評価システムの構築に向けて、より実践的な調査研究・ 試行的事業に取組ものである。

### 《これまでの検討経過》

### 【厚生労働省(テクノエイド協会)】

平成 16 年度 福祉用具の評価に関する国内外の事例研究

平成17年度 臨床的評価の評価項目及び評価方法に関する研究

評価モデル事業の実施

平成18年度 実施体制に関する研究、評価者向けマニュアルの作成

平成 19 年度 業務方法書等、規定類の検討 (自主的事業)

### 【経済産業省】

平成 19 年度 消費生活用製品安全法の一部改正又は改正消費生活用製品安全法の施行

電動車いすについて、「PSCマーク」の検討開始

平成 20 年度 手動車いす・電動車いす・在宅用電動介護用ベッド 目的付与型「JISマーク」の開始

第2部「資料1 福祉用具(製品)の安全利用を確保するための取組」参照

### 2. 目的

本事業は、福祉用具臨床的評価の核となる「**評価基準**」及び「**評価項目**」について、 評価機関によるモデル事業を通して、点検・見直し等の作業を行うとともに、あわせて 評価事業の骨格を成す「**認証業務方法書**」等の検討を行う。

また、本事業では、介護保険法の確実な普及と定着により、利用者が増加している「自 操用ハンドル型電動車いす(いわゆる「電動三・四輪車」。)」について、利用者による 操作ミス等により、転落事故等の重傷事故が増加していることから、介護保険の現場に おいて、利用者と電動三・四輪車の適合(フィッティング)状況を確認するための「電 動三・四輪車適合チェックリスト」を作成する。

### 3. 検討事項の概要

### 検討体制と検討項目の概要

# 福祉用具臨床的評価認証委員会 〇「業務方法書等」の検討 〇「評価結果」の判定・公表 〇その他、本格評価に係る全体的な事項 「評価機関」作業部会 ・横浜市総合リハビリーテションセンター・北九州市立障害福祉センター(北九州市立介護実習・普及センター)・国際医療福祉大学(とちぎノーマライゼーション研究会)・川崎市社会福祉事業団 れいんぼう川崎・東京都高齢者研究・福祉振興財団 「電動三・四輪車適合チェックリスト」検討部会

◎「電動三・四輪車適合チェックリスト」の作成

### Ⅱ. 実施体制

### ◎福祉用具臨床的評価認証委員会

| 氏 名   | 所 属                   |
|-------|-----------------------|
| 市川 洌  | 福祉技術研究所               |
| 逢坂 伸子 | 大東市保健医療福祉センター         |
| 大丸 幸  | 北九州市障害福祉センター          |
| 北島 栄二 | 国際医療福祉大学              |
| 齊場三十四 | 佐賀大学                  |
| 澤村 誠志 | 兵庫県立総合リハビリテーションセンター   |
| 清水 壮一 | 日本福祉用具・生活支援用具協会       |
| 諏訪 基  | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 |
| 田中 理  | 横浜市総合リハビリテーションセンター    |
| 田中 繁  | 国際医療福祉大学・大学院          |
| 矢野友三郎 | 製品評価技術基盤機構            |
| ◎山内 繁 | 早稲田大学                 |
| 山下 一平 | 日本福祉用具供給協会            |

### 〇「評価機関」作業部会

| 氏 名   | 所 属                |
|-------|--------------------|
| 市川 洌  | 福祉技術研究所            |
| 鈴木 実  | 東京都高齢者研究・福祉振興財団    |
| 宮永 敬市 | 北九州市障害福祉センター       |
| 長澤充城子 | 川崎市社会福祉事業団 れいんぼう川崎 |
| 田中 繁  | 国際医療福祉大学・大学院       |
| 渡邉 愼一 | 横浜市総合リハビリテーションセンター |
| ○山内 繁 | 早稲田大学              |

### ○「電動三・四輪車適合チェックリスト」検討部会

| 氏 名   | 所 属                   |
|-------|-----------------------|
| 井上 剛伸 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 |
| ○加島 守 | 高齢者生活福祉研究所            |
| 小池 敏明 | 電動車いす安全普及協会           |
| 櫻木美穂子 | 福祉用具プラザ北九州            |
| 田中 康之 | 千葉県千葉リハビリテーションセンター    |
| 竹崎 修一 | ヤマシタコーポレーション          |

<sup>◎</sup>及び○は、それぞれ「委員長」及び「部会長」である。

### Ⅲ. 委員会等の開催経過

### 1. 福祉用具臨床的評価認証委員会

臨床的評価の実施プロセスを規定化する認証業務方法書等の在り方について、 検討するとともに、評価項目及び判定方法、さらには情報公表の在り方等につい て審議することを目的として開催する。

### ◎第1回委員会(平成20年8月8日)

- ዹ 本事業の概要説明
- ▲ 公的給付における福祉用具評価システムに関する調査研究の経過説明
- ♣ 臨床的評価の具体的な仕組みの検討
  - ▶認証業務フローチャート (案)
  - ▶業務方法書 目次(案)
  - ▶業務方法書 規定(案)
    - ·認証委員会規程(臨評規-01)
    - · 認証規程(臨評規-02)
    - ・臨床的評価の評価機関の登録要領(臨評規-03)
    - ・臨床的評価の確認方法及び判定基準書の制定規定(臨評規-04)

事務局により説明を行い、規定類を中心とした議論を行い、その在り方について整理検討した。

### ◎第2回委員会(平成20年10月10日)

- ▲ 第1回委員会における主な論点と当面の対応案について
- ▲ 評価実施にあたっての検討事項について
- ▲ 評価項目等の点検について
- ▲ 評価情報の公表等について

第1回委員会の議論を踏まえて作成した、臨床的評価実施にあたっての「主な論点」及び、「当面の対応案」について、事務局から説明を行い今後のより具体的な方向性について検討を行った。

◆ 電動三・四輪車適合部会による状況報告

### ◎第3回委員会(平成21年3月9日)

- ▲ 臨床的評価モデル事業等の実施結果報告
- ▲ 電動三・四輪車適合チェックリストの作成報告
- ♣ 平成21年度・臨床的評価実施事業の概要について説明

■ 臨床的評価事業における規定類について臨床的評価モデル事業等の実施結果について報告するとともに、臨床的評価事業

の本格実施にあたって、より具体的な検討課題等について整理した。

### 2.「評価機関」作業部会

福祉用具臨床的評価モデル事業は、平成19年3月に作成した、①福祉用具臨床的評価の「評価項目(確認方法を含む。)」や「判定の目安」等の点検・見直しを行うとともに、②臨床的評価の標準的な目安となるような「標準例」を作成等することを目的として開催する。

### 〇第1回部会(平成20年10月22日)

- ▲ 本事業の概要及び、全体委員会における検討状況等の説明
- ♣ 臨床的評価モデル事業の実施について
- **↓** JASPA研究報告による危険源一覧と臨床的評価項目との対比について 臨床的評価モデル事業の目的及び実施方法等について、事務局から説明するとと もに、モデル事業の取り纏め方法等について検討した。

※ JASPA: 日本福祉用具·生活支援用具協会

### 《モデル事業の実施機関》

- ①東京都高齢者研究・福祉振興財団
- ②横浜市総合リハビリテーションセンター
- ③北九州市立障害福祉センター (北九州市介護実習・普及センター)
- ④川崎市社会福祉事業団れいんぼう川崎
- ⑤国際医療福祉大学・大学院(とちぎノーマライゼーション研究会)

### 〇第2回部会(平成21年1月13日)

- ▲ モデル事業の実施結果報告
- ♣ 標準例の検討及び、評価項目等の見直し(案)について 各評価機関による臨床的評価モデル事業の評価結果を基に、標準例の作成及び、 評価基準等の見直し案について協議検討した。

### 3.「電動三・四輪車適合チェックリスト」検討部会

公的給付により利用機会が増加している電動三・四輪車について、利用者と電動三・四輪車の適合状況を判定するためのチェックリストを作成することを目的して開催する。

### 〇第1回部会(平成20年9月5日)

▲ 本事業の概要等の説明

. . . . . . . . . .

- ▲ 電動三・四輪車を安全に利用するための取組報告
- ♣ チェックリスト作成にあたっての基本的考え方の整理

介護保険法における福祉用具使用にあたっての規定及び、障害者施策における通知、経済産業省や警察庁等における取組状況等を踏まえて、チェックリスト作成にあたっての基本的考え方について整理した。

### 〇第2回部会(平成20年11月27日)

- ♣ 第1回部会における論点整理
- → チェックリスト作成にあたっての基本的考え方整理
- ♣ チェックリスト (案) について

第1回検討部会による検討結果を踏まえて、チェックリストの基本的な位置付け について取り決めを行うとともに、チェックリストの素案について検討した。

### ○第3回部会(平成21年2月28日)

- ▲ チェックリスト (案) に対するモニター評価報告について
- ♣ チェック項目等の最終検討について

福祉用具専門相談員及び介護支援専門員等によるモニター評価の結果を踏まえて、チェックすべき評価項目の検討を行った。

### Ⅳ. 臨床的評価モデル事業等の実施結果

### 1. 目的

福祉用具臨床的評価モデル事業(以下「モデル事業」。)は、当協会において、平成 19年3月に作成した、①福祉用具臨床的評価システムにおける「評価項目(確認方法 を含む。)」及び「判定の目安」等の点検・見直しを行うとともに、②評価結果の標準的 な目安となる「標準例」等を検討することを目的として実施した。

### 2. 実施概要

### (1) 評価対象機種の選定

評価対象の機種の選定にあたっては、介護保険において利用件数の多い機種の最新 タイプのものとし、本モデル事業では、全機関統一の製品・仕様で評価することとし た。

- ▶ 手動車いす (標準型自操用)
- ▶ 電動車いす(簡易型自操用)
- ▶ 電動三・四輪車 (ハンドル型自操用)
- ▶ 特殊寝台

### (2) 評価実施機関

- ▶ 東京都高齢者研究・福祉振興財団
- ▶ 横浜市総合リハビリテーションセンター
- ▶ 北九州市立障害福祉センター (北九州市介護実習・普及センター)
- ▶ 川崎市社会福祉事業団れいんぼう川崎
- ▶ 国際医療福祉大学・大学院(とちぎノーマライゼーション研究会)

### (3) 判定にあたっての基準

各評価項目の判定にあたっては、個別に定められた「判定の目安」を参考にするとともに、最終的には、以下の基準に照らして決定することとした。

また、想定した利用者以外を主たる利用者として想定している用具、特別なニーズ を満たす用具等でその情報が利用者にとって有益である場合は、特記事項にその旨記 述することにした。

### (判定にあたっての基準)

| A:問題なし | 「一般的な利用者(介護者を含む)が、福祉用具を使用する上での |
|--------|--------------------------------|
|        | 安全性及び適合性が確保されており、介護保険による給付に値す  |
|        | る。」と判断できるもの                    |

| B: 許容できる | 「一般的な利用者(介護者を含む)が、福祉用具を使用する上での |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          | 安全性は確保されているが、利用者の条件に適合させるには一定の |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 専門性が必要であるもの。ただし、専門家(OT・PT等)による |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 適合は可能であるため、介護保険による給付が許される」と判断で |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | きるもの                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:問題あり   | 「一般的な利用者(介護者を含む)が、福祉用具を使用する上での |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 安全性又は適合性に問題があるため、介護保険による給付は適切で |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | はない。」と判断できるもの                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### (4) 想定する「利用者」及び「介護者」等について

本モデル事業では、各機関による判定結果にバラツキが生じないよう、想定する利用者像を以下のとおり設定した。

### 【利用者】

| 種目         | 想定する利用者                          |
|------------|----------------------------------|
| 手動車いす      | 日常的に歩けない人や長時間歩くことが困難な要介護者        |
| 電動車いす(ジョイス | 日常的に歩けない人や長時間歩くことが困難な要介護者であって、自走 |
| ティックタイプ)   | 用標準型車いすを操作することが難しい要介護者           |
|            | 上肢に力のない人や、指の巧緻性がない人でも、ジョイスティックレバ |
|            | ーを操作できる程度の機能が残っている人              |
|            | 但し、重度の認知症のため短期記憶等が著しく障害されている場合の要 |
|            | 介護者は除く                           |
| 電動三・四輪車(ハン | 日常的に歩けない人や長時間歩くことが困難な要介護者であって、自走 |
| ドルタイプ)     | 用標準型車いすを操作することが難しい要介護者           |
|            | 但し、車いす上での座位保持能力がない人や、重度の認知症のため短期 |
|            | 記憶等が著しく障害されている場合の要介護者は除く         |
| 特殊寝台       | 日常的に寝返り、起き上がり、立ち上がりが何かにつかまらないとでき |
|            | ない要介護者                           |

### 【介護者】

| 種目  | 想定する介護者                           |
|-----|-----------------------------------|
| 全種目 | 評価項目の中には、ブレーキ操作やリクライニング操作、ティルト操作、 |
|     | また移乗動作等、介護者が行う事項が存在しており、ここでは、一般的な |
|     | ヘルパーが介助することを想定する。                 |
|     | 但し、想定した介護者以外を主たる介護者として想定している用具、特  |
|     | 別なニーズを満たす用具でその情報が利用者や介護者にとって有益である |
|     | 場合は、特記事項にその旨整理することとして評価を行う。       |

### 【その他】

| 種目  | その他                                |
|-----|------------------------------------|
| 全種目 | ・利用者の身体状況に適合していることを前提に評価すること。      |
|     | ・利用者(介護者を含む。)が取扱説明書を読んでいること。また、きちん |
|     | と説明を受けたことを前提に評価すること。               |
|     | ・利用者が使うことを前提に評価すること。               |
|     | ・エンドユーザー(利用者や介護者)が、工具を使用して日常的に行う軽  |
|     | 微な調整等については、評価の対象とすること。             |
|     |                                    |

### (5) JASPA研究報告と臨床的評価項目の対比

「福祉用具のライフサイクルにおけるリスクマネジメントに関する調査報告書」 (JASPA)の中に提示された、「危険源の一覧」と「臨床的評価の項目」を対比 させ、臨床的評価の項目として採用すべき事項の割出・検討を行った。

### 3. 実施結果(概要)

### (1) 評価結果の判定別集計一覧表

|     |    | 車し | <b>1</b> ਰ |         | 電動車いす |   |   |         | 電動三・四輪車 |   |   | 特殊寝台    |    |    |   |         |
|-----|----|----|------------|---------|-------|---|---|---------|---------|---|---|---------|----|----|---|---------|
|     | ∢  | В  | O          | NA<br>- | 4     | В | O | NA<br>- | 4       | В | O | NA<br>- | A  | В  | O | NA<br>- |
| 東京  | 14 | 6  | 2          | 9       | 31    | 2 | 0 | 19      | 20      | 5 | 3 | 7       | 10 | 4  | 2 | 1       |
| 横浜  | 17 | 6  | 0          | 8       | 32    | 2 | 0 | 18      | 23      | 3 | 0 | 9       | 12 | 2  | 0 | 3       |
| 北九州 | 12 | 8  | 3          | 8       | 28    | 5 | 1 | 18      | 20      | 3 | 3 | 9       | 10 | 6  | 1 | 0       |
| 川崎  | 14 | 9  | 0          | 8       | 22    | 9 | 3 | 18      | 15      | 5 | 6 | 9       | 4  | 10 | 1 | 2       |
| 栃木  | 11 | 11 | 0          | 9       | 27    | 3 | 2 | 20      | 17      | 5 | 3 | 10      | 12 | 3  | 2 | 0       |

### (2) 修正・追加等の検討が必要な項目

|                      | 車いす | 電動車いす | 電動三・四輪車 | 特殊寝台 |
|----------------------|-----|-------|---------|------|
| 判定結果に大きなバラ ツキが生じた項目  | 5   | 4     | 5       | 3    |
| 修正検討が必要な項目           | 11  | 32    | 1 4     | _    |
| 追加検討が必要な項目           | 12  | 6     | 4       | 2    |
| 危険源一覧との対比に<br>より追加検討 | 2   | 1     | 2       | 1    |

(修正・追加等が必要な主な理由)

- ▶ 判定の目安の捉え方の相違等から、AとCに二分された項目
- ▶ 確認方法及び判定の目安の再確認·再整理が必要と思われる項目
- ▶ 他の評価項目とバランスを整える必要がある項目
- ▶ JISによる試験項目に無いもので、臨床的評価が必要な項目等

### 4. 標準例の検討及び評価項目等の見直しについて

### (1)基本的な視点

モデル事業による各実施機関でのトライアル評価の結果、一部の判定結果にバラツ キが生じる結果となった。

その主な原因としては、各評価項目の「確認方法」や「判定の目安」の捉え方の相違から生じたものと考えられる。

このため、標準例の検討にあたっては、特にバラツキが生じた項目について、各実施機関の解釈に統一が図られるよう、判定の目安に対する「解釈基準」を設けることとした。(但し、確認方法や判定の目安の表現や文言を一部修正することにより、解釈の統一が図られるものについては、それにより対応することとした。)

また、各実施機関により、各項目に特記事項として記述された事項の取扱については、企業(開発)側への改善指導として有益な情報が多く、機器の開発・改良、支援に繋がるようなコメントについては、特記事項として整理した。

さらに、本モデル事業を通じて、各実施機関から評価項目の一部を修正・整理したり、新たに追加したりすべき事項として提出されたものについても、その是非について検討することとした。

### (2) 個々の事例から結論の一致を求める手法

安全面に関する評価の部分には、特に各評価者による意見のバラツキが生じないよう、個々の事例から結論の一致を求める手法の検討を行い、評価項目等の見直しを行った。

各実施機関の判定結果に差が生じないよう、個々の事例を用いて、A評価~C評価の共通イメージをもったうえで、結論の一致を求める方法が考えられる。

たとえば、模範的な事例を、

- ・A評価 快適に使用でき、安全である。
- ・ C評価 使用が困難であり、死亡事故の危険性が高い。

とし、B評価とA評価やC評価との境界もスケール事例を多数用意することにより 検討することができる。

本評価モデル事業を通じて検討した、安全性に関する臨床的評価のスケールに使用する事例については、次頁参照を参照のこと。

| スケールに使用する事例                  | 事例の評価     |
|------------------------------|-----------|
| 快適に使用でき、安全である.               | 模範的A評価    |
| 使用は可能であり、安全であるが、快適ではない.      |           |
| 使用は可能であり、接触が気になるが損傷は起きない.    | A評価       |
| 不安感を感じるが,実際には損傷は起きない.        |           |
| 衣服は損傷するが、身体は傷付かない.           |           |
| 軽傷事故がたまに起きる.                 |           |
| 軽傷事故がかなり起きる.                 | C評価       |
| 重傷事故の起きる可能性があるが、あまり起こらない.    | 一般的にはBである |
| 軽傷事故が頻繁に起きるが、重傷事故が起きるとは信じられな | が         |
| V).                          | 高齢者ではCとする |
| 重傷事故がたまに起きる.                 |           |
| 死亡事故がたまに起きる.                 |           |
| 使用が困難であり、死亡事故の危険性が高い.        | 模範的C評価    |

<sup>(</sup>注) 安全に関するスケール順序は、IEC61508機能安全、IEC60601医用電気安全を 参考にした。IECでは死亡事故と重傷事故は区別しない。

評価の実施にあたって、臨床的評価を数多くこなしていくことにより、こうしたスケールに使用できる事例を多く収集し、さらにその事例を基に有識者による意見交換等を重ねることにより、判定結果にバラツキが生じないよう、臨床的評価の精度を高めることができる。

来年度の本格実施にあたっては、基準部会を設けることになっており、本手法を採用することにより、臨床的評価の精度をさらに高めていくこととしたい。

### (3) 見直し等を行った主な事項

上記事項を踏まえて「評価機関」作業部会では、評価基準及び評価項目等の修正を行った。

主な修正事項は、以下の通りである。

- ①「判定の目安」欄の表現及び文言の統一及び、必要に応じて「解釈基準」を新設
  - ○判定の目安は、全て3段階とする
  - ○各種目における表現及び文言を統一
- ②「確認方法」欄での内容の不明確なもの等の整理
  - ○着脱操作の評価に、「跳ね上げ」を追加
  - ○「前傾姿勢をとったとき」の評価について、確認方法を修正

- ○「操縦コントロールレバー」の評価について、確認方法を記載 他
- ③「評価項目」の追加
  - ○「ティッピング操作」や「段差乗り越え操作」の評価を追加
  - ○「走行中の電源のオフした場合」の評価を追加
  - ○「夜間走行」の評価を追加
- ④「取扱説明書」及び「表示」の判定欄の削除とコメントによる評価化
- ⑤新JISにある項目の削除
  - ○特殊寝台における「挟み込み防止」の評価を削除
- ⑥ J I Sに「規定がないもの種目」、また「現在、検討されている項目」についての、 当面、事務局預かりとし、項目からの削除
  - ○車いすの「ティルト・リクライニング、座面昇降操作、スタンダップ操作」等
  - ○電動車いすの「クラッチ」 他

評価項目の見直し及び修正点等の詳細については、第2部「資料2 臨床的評価基準の変更の経緯、新旧対照表」及び、「資料3 臨床的評価項目(案)について」を参照されたい。

### V. 臨床的評価業務方法書並びに各種規定(案)

### 1. 概要

福祉用具の臨床的評価業務を行うに当たっては、その業務が、公平かつ適正に、透明性を持って遂行される体制とプロセスを有していることが求められる。このような製品の認証を行う機関に対しては、国際的に ISO/IEC Guide65 による「製品認証機関に対する一般要求事項」が定められており、日本においても JIS Q0065 として規格化されている。

福祉用具臨床的評価事業についても、ISO/IEC Guide65 に準拠した福祉用具臨床的評価業務方法書(認証業務マニュアル)をはじめとする規定類の案の整備を行い、来年度からの事業の本格実施に向けた準備を進めた。

### 2. 業務方法書及び規定類について

### (1) 福祉用具臨床的評価業務方法書(認証業務マニュアル)(案)

福祉用具臨床的評価事業の業務全体に関して、目的・業務の全体像・定義と組織について定め、規定類の中核となる。

業務の公平性と独立性、適正な業務遂行のための要員確保等、ISO/IEC Guide65 に準拠した業務の基本方針を明記している。

また、臨床的評価業務を遂行する主体としてのテクノエイド協会内に設置される認証センターの役割について規定している。

委員会等の組織として、認証委員会、基準部会、苦情処理・サーベランス部会の設置と役割を定めている。認証委員会については、別に認証委員会規定を定め、より具体的な規定を置いている。

臨床的評価および認証の業務手順に関しても、本業務方法書において規定することとしている。

### (2) 認証センター業務規定(案)

ISO/IEC Guide65 により、認証を行う機関は、製品認証システムを運営する能力に信頼を与える品質システムをもつことが求められており、本業務規定案は、品質マニュアルとして認証センター業務のマネジメントシステムについて定め、特に業務の手順書や記録に係わる運営・管理を明確にしている。

### (3) 福祉用具臨床的評価認証委員会規定(案)

業務方法書で設置と役割が定められた認証委員会について、その審議ならびに決定 事項を規定している。

特に、以下の事項について審議を行う諮問機関として位置づけている。

- ① 評価基準の制定
- ② 評価者の要件等の評価制度に係わる事項
- ③ 評価結果の確認
- ④ 苦情処理・サーベランス結果等の評価の妥当性に係わる事項

### (4)福祉用具臨床的評価 評価基準制定規定(案)

評価基準の制定及び改定に当たって遵守すべき要件や判定基準について共通する 事項等について定めている。

### (5) 臨床的評価機関 登録規定(案)

評価機関の登録に関して必要となる要件や書式等について規定している。

検討を行った業務方法書及び規定類の詳細については、第2部「資料4 臨床的評価 事業に関する規程類(案)について」参照されたい。

## VI. 電動三・四輪車適合チェックリスト(案) につい

### 7

### 1. 目的

長時間の歩行が困難になった高齢者の移動手段を確保する機器として、近年、介護保険を利用して、多く高齢者に使用されるようになった、電動三・四輪車(「自操用ハンドル型電動車いす」)については、機器の普及につれて事故事例も多くなり、安全な利用に関する関心が高まっている。

ハード面における工学的安全規格に関する取組みも進んでいるが、機器の利用における安全性の確保の観点からは、「利用者の身体状況」と「機器の適合状況」に着目したアプローチが重要であることは言うまでもない。

本チェックリストは、利用者と機器の適合を確認し、その結果や情報を共有化するためのツールとして作成したものである。

### 2. 内容・構成等について

### (1)作成の経過

高齢者の身体機能に詳しい理学療法士や作業療法士、福祉用具専門相談員やメーカー団体等から構成する検討委員会を当協会内に設けて検討を進めた。

検討に当たっては、事故事例の確認や現況の取組の調査を踏まえ、基本的な項目、 仕様等を決めながら、チェックシート案を作成し、利用者・ケアマネジャー・福祉用 具専門相談員によるフィールド評価を経て、専門家からの意見聴取も行った。

### 《検討の経過》

| 第1回検討部会 (9月5日)   | <ul><li>○事故事例の確認</li><li>○現況(取組)調査</li><li>○基本的な項目、仕様等の検討</li></ul> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 第2回検討部会(11月27日)  | ○対象範囲、シートの位置付け等整理<br>○チェックシート(案)の作成                                 |
| フィールドテスト (1月/3名) | ○利用者、ケアマネ、相談員によるフィールド評価<br>○専門家からの意見徴収                              |
| 第3回検討部会(1月28日)   | ○チェックシート(案)の作成                                                      |

### (2) 内容·構成

チェックリストは、利用者をはじめ、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員が、利

用者の置かれている、使用環境などをお互いに連携して確認し、実地評価等までする 内容で構成されている。

チェックシートは、第2部「**資料5 電動三・四輪車適合チェックリスト**(**案**)に**ついて**」参照されたい。

構成は、大きく分けて、身体状況を把握する項目と使用環境、操作能力等を把握する項目からなる。

### 3. 電動三・四輪車適合チェックリスト(案)の活用に向けて

電動三・四輪車は、高齢者をはじめとした交通困難者のモビリティ向上の目的で開発 され、普及が進んでいる。

他方で、前述の通り、利用者の操作ミス等による重傷事故も増加しており、本チェックリスト(案)は、ハード面における工学的安全だけでなく、「利用者の身体状況」と「機器の適合状況」に着目し、確認で得られた結果や情報を共有化するためのツールとして作成したものである。

本チェックリスト(案)は、今後、実際の機器の利用開始等の場面において、広く活用され、結果として機器の利用における安全確保が望まれるものである。

委員会においても、この点について、このようなツールの活用に向けて、積極的な広報等の取組みが推進されるべきであるとの指摘がなされた。

また、このようなツールについては、現場における使い勝手が今後も継続して検証されながら、内容が改訂されるような仕組みも検討されることが望ましいとの指摘もあった。

本チェックリストは、利用者をはじめ、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員が、利用者の使用環境などをお互いに連携して確認し、実地評価等をする内容で構成されているところであるが、利用者における、電動三・四輪車の運転操作を確実なものとし、安全・快適に使用するためにも全国レベルでの使用に期待されるところである。当面、当協会では、本チェックリストを協会ホームページに掲載し、その活用の普及を図りたい。

### VII. 臨床的評価の実施に向けての事業展開

本事業の結果、福祉用具臨床的評価システムの本格実施に向けて、各委員やモデル事業の関係者等から、多くの意見や指摘がなされた。本項では、その内容を今後の事業展開の課題として整理し記述することとする。

### 1. 臨床的評価システムの確実な実施

介護保険等において、公的給付される福祉用具の適切な開発と普及は、利用者に直接 関わる極めて重要な事項であり、福祉用具を臨床的な側面から評価し、安全で使いやす い用具を認証し、公表する、こうしたシステムの運用については、確実な実施が期待さ れるところである。

今後、本システムを普及するための広報について、積極的に取組む必要がある。

また、メーカー側に受審を促すためには、「臨床的評価の手引き」の策定をはじめ、 各種ツールの開発・整備も重要である。

### 2. 公平性・適切性・透明性の確保

本システムの実施にあたっては、「公平性」・「適切性」・「透明性」が確実に確保されることが必要である。

また、各評価項目の特記事項については、受審したメーカー側に対して、積極的にフィードバックされることが重要であり、これにより、その後の物づくりに活かされることが大いに期待されるものである。

### 3. 認証製品の普及促進

認証を受けた製品を普及促進することが重要であり、認証マークなど、利用者側にわかりやすい形で告知する方策やルール、さらには、TAISにおける表示・検索の在り方など、情報提供の方策についても早急に検討する必要がある。

なお、臨床的評価については、製品ごとに、想定する利用者の状態像によって、その 適否が別れることから、特記事項の公表することや、一定の条件を付与して認証した場 合には、その内容の開示など、情報提供の在り方の検討にあたっては、それらの点も十 分に留意して進める必要がある。

### 4. 認証製品の履歴、データ管理

本システムの確実な実施にあたっては、評価の実施状況や認証の履歴等について、データベース化するなどして、適切にデータ管理を行う必要がある。

これにより、本システムに関わる者の情報の共有化を図るとともに、本システムの品質向上に役立たせることとする。

### 5. 評価機関や評価者の資質向上に関する取組

本システムの運用にあたっては、評価機関や評価者の第三者性が確保され、公平・公 正が保証されたものとして、社会的にも信頼の得られるものでなければならない。

本年度は、モデル事業を通じて、各評価項目の確認方法の見直しまで行い、各機関によって評価結果にバラツキが生じないよう、必要に措置を講じたところであるが、今後さらに評価の精度を高めていくためには、評価者に対する研修を行うなどして、評価者の養成を行い、評価レベルの標準化を推し進めるとともに、品質向上に資する取組について、適宜検討していく必要がある。

### 6. 臨床的評価における認証の位置付け

本システムに基づく、福祉用具の安全性の確保については、法令等によってメーカー に課される義務ではなく、あくまで自主的な措置である。

本システムは、介護保険等において公的給付される福祉用具の適切な普及を図ることを目的として、福祉用具を臨床的側面から評価し、安全で使いやすい福祉用具を認証する仕組みである。

このことから、本システムで認証される福祉用具と、介護保険において保険給付の対象となる福祉用具の意味合いの相違について、介護の現場等において混乱が起きないよう、適切な情報提供が必要である。

### 7. 評価項目の定期的な見直し

本システムにおける各評価項目の取扱については、JIS規格の動向について注視し 円滑な連携を図るとともに、介護現場等の意見を十分に踏まえた評価項目となるよう、 評価項目の見直しについては、柔軟に対応できるような仕組みと体制が必要である。

# 第2部 資料編

| 資料1 | 福祉用具(製品)の安全利用を確保するための取組 |
|-----|-------------------------|
|     |                         |
|     |                         |

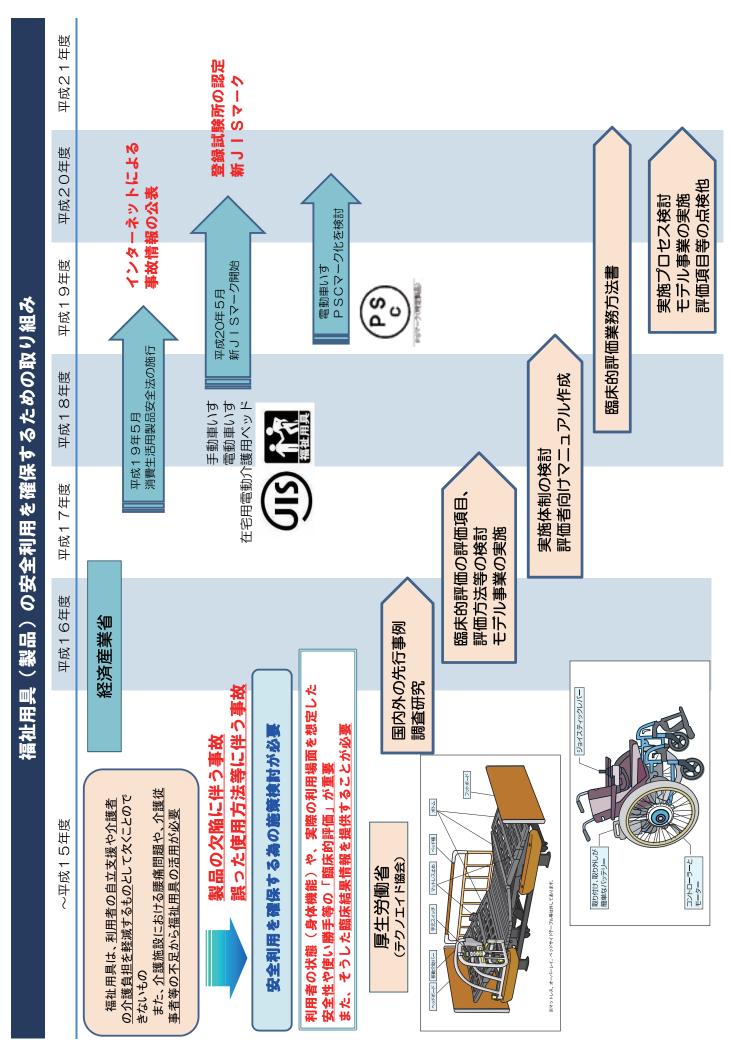

### 公的給付における福祉用具評価システムに関する調査研究

### 1. 研究の背景

福祉用具は、要介護高齢者や障害者等の利用者の生活を豊かに、便利にするとともに介護者の負担軽減を図るためのものである。介護保険制度の施行後、福祉用具はより身近なものとなり、その利用件数は増加してきている。

しかしながら、その一方で、<u>福祉用具の欠陥や誤った使用方法による事故が増えてきているという現状があるため、これらの課題を解決するための施策が必要</u>となっている。福祉用具が適切に利用され、介護予防及び自立支援、介護負担の軽減等に資するためには、福祉用具の「機能情報」と「適用情報」をもとに福祉用具が使用されることが必要である。特に製品の安全性を担保する工学的評価とともに、<u>使い勝手等の臨床的評価を基にした機能等情報の提供は、選定・使用に極めて重要であるものの、現状ではその評価手法、さらには体系化された情報提供システムが確立されているところではない。このため、テクノエイド協会において、公的給付に係る福祉用具の評価システムのあり方について調査及び研究を行い、システムの構築を検討してきたところである。</u>

### 2. 研究の主体

老健事業を活用して、財団法人テクノエイド協会内に「公的給付における福祉用具評価システムに関する調査研究委員会」を、また、必要に応じて作業部会を設置して調査研究を行った。

◎委員長:山内繁(早稲田大学特任教授)

### 3. 研究の経過等

### (1)平成16年度(補助事業)

福祉用具の安全性確保に関する先行事例について調査し、それにより得られた知見をもとに、福祉用具評価システムのあり方及び今後の方向性について検討するとともに、安全性や使い勝手等を中心とする臨床的評価項目の草案を作成した。

検討結果では、福祉用具の安全性確保のためには、<u>JIS制度を活用した工学的評価と福祉用具の専門家等が行う臨床的評価が必要である</u>こと。またその<u>評価結果を利用者等に幅広く情報提供する仕組みが必要である</u>との結論に達した。

さらに草案として作成した評価項目については、モデル事業によりその内容の検証 が必要であることが確認された。

### 【調査・検討事項】

- ①福祉用具を巡る安全性確保の現状
- ②公的給付に係る評価・審査制度
- ③新たな福祉用具評価のあり方、仕組み
- ④臨床的評価項目の検討 等

### (2) 平成17年度(補助事業)

前年までの検討経過を踏まえて、評価体制のあり方、評価実施者の要件、評価項目の見直し作業等を行った上で、臨床的評価のモデル事業を実施しその実行性について検証した。

その結果、<u>臨床的評価が現実的に可能であることが確認された</u>。しかし、各評価機 関において判定結果に多少のバラツキが生じた為、<u>統一的な評価を行えるよう、各評価項目の確認方法や手順、判定基準等が文章化、明確化されることが望ましいとの結</u>論に達した。

### 【調査・検討事項】

- ①福祉用具臨床的評価モデル事業の実施機関
  - ◎財団法人テクノエイド協会(東京都)
  - ◎横浜市総合リハビリテーションセンター(横浜市)
  - ◎北九州市立障害福祉センター(北九州市)
- ②評価項目の検証、問題点等の抽出

### (3)平成18年度(補助事業)

前年度までの検討結果を踏まえて、<u>臨床的評価の具体的な実施体制と運用方法等に</u> ついて検討を行った。

具体的には、「作業部会」では、福祉用具臨床的評価の確認方法及び判定基準書(案) (通称「評価者向けマニュアル」)等の作成し、「評価導入部会」では、運営体制やその仕組み等について検討した。

### (4)平成19年度(自主事業)

前年度までの検討結果を踏まえて、テクノエイド協会では、社会的に信頼が得られるシステムの構築を図る観点から、ISO/IEC Guide65 (製品認証機関に対する一般要求事項)適用指針に準拠したシステムとなるよう「福祉用具臨床的評価業務方法書(認証業務マニュアル)(案)」の検討を行った。

### (5) 平成20年度(老健事業)

認証マニュアル等をより確実なものにするため、以下に掲げる事項について整理す

るとともに、臨床的評価の試行事業を行いこととする。

### 【今年の検討事項】

- ◎認証業務マニュアルの検討
- ◎評価結果の判定、情報提供の在り方について検討
- ◎評価項目の最終点検、標準例の作成
- ◎モデル事業予定している評価機関
  - ・横浜市総合リハビーテーションセンター
  - ・北九州市障害福祉センター
  - · 東京都高齢者研究 · 福祉振興財団
  - 国際医療福祉大学
  - ・川崎市社会福祉事業団れいんぼう川崎

### 【経済産業省の動向】

本年5月27日、経済産業省では、高齢化社会の進展への対応として、「手動車いす」、「電動車いす」、「在宅用電動介護用ベッド」の3つの福祉用具に関して、工業標準化法(JIS法)に基づく、JISマーク(「福祉用具」と判るJISマーク)の表示を新たにスタートさせることとした。

試験検査機関として予定している団体等

- ◎日本品質保証機構(JQA)
- ◎電気安全環境研究所(JET)
- ◎日本文化用品安全試験所 (MGSL)
- 、 → 検査受託機関 日本福祉用具評価センター(JASPEC)

また、電動車いすを消費生活用製品安全法(消安法)に基づく、特定製品に指定することで調整中。特定製品となった場合、別に定める安全基準を満たさない限り販売できないものとなる。

### 福祉用具における「安全性・操作性評価(臨床的評価)」情報 公表の仕組み

### 福祉用具の製造メーカー又は輸入事業者

### 評価の申請

(実用化・商品化されたもので、 工学的評価を終えたもの)



特殊寝台、車いす等 介護保険対象品目

実際の高齢者や介護者の視点に立って、福祉用具を使用する上で「安全性」及 び「適合性」に問題ないか、専門職等による合議制により判断する。

### 《認証機関》財団法人テクノエイド協会

- ①評価認証委員会の設置
- ②臨床的評価情報提供システムの開発等
- ③評価結果の確定(認証)、公表
- ④評価項目に関する調査、策定、見直し
- ⑤普及・啓発 等

### 《評価実施機関》(認証機関が全国 4~5カ所を指定)

- ①評価実施部会の設置
- ②評価の実施
- ③評価結果報告書の作成

<u>◎評価チームの要件</u>
エンジニア: 工学的側面を理解しユーザビリティ評価できる者 PT・OT:運動機能や生活機能の観点から評価できる者

相談担当者: 在宅における適合経験がある者

ユーザー:当事者(あらゆる障害に精通した人が望まれる)

◎合議制による評価結果の決定

※ 常設でなくとも可。 (横浜市総合リハビリテーションセンター等)

※ 評価者は委嘱も可。

### 評価結果の公表

(操作機能性、安全性等)



### 利用者、老人福祉施設、老人保健施設、病院・診療所等

### 【効果】

- ◎福祉用具そのものの安全性の確保
- ◎福祉用具を安全に利用するための情報を提供
- ◎利用者の状態(障害の程度、身体能力)にあった福祉用具の給付を促進
- ◎良質な福祉用具の研究開発の推進

### 各種評価の違いについて

|         | 福祉用具の臨床的評価<br>(仮称)                                                                                                                                                                                                                                                                       | JISマーク<br>(Japan Industrial Standard)                                   | SGマーク                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概 要     | ・「製品の利便性」                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・「製品の品質」                                                                | ・「製品の安全性」                                                                                                             |
|         | ・実際の利用者及び利用場面を想定した「製品の利便性」(=使い勝手)に着目した評価・用具の特性のうち、工学量に変換することが困難なもの・専門職の臨床的経験に基づき評価するもの・安全性、操作性、取扱・表示、保守・保清性、適応における問題点について、専門職の経験に基づいた評価を前提とする。・使用者の状態像を想定した安全性等を評価                                                                                                                       | ・製品の品質を規格に定め、個々の製品がその規格に合致する場合にマークを付与。                                  | ・生命又は身体に対し<br>て危害を与える恐れが<br>あると考えられるとき、<br>策定。                                                                        |
| 認証機関    | テクノエイド協会(予定)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国に登録された認証機関                                                             | (財)製品安全協会                                                                                                             |
| 審査・評価機関 | 研究予定                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (同上)                                                                    | 協会が指定する登録審<br>査機関                                                                                                     |
| 審査対象    | •福祉用具(介護保険対象種目等)                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・鉱工業製品等(鉛筆、レール等)                                                        | ・家庭用製品、レジャ<br>一製品等多数(バット、<br>ヘルメット 等)                                                                                 |
| 審査内容    | ・ 製品の操作性、収納、運搬等、<br>福祉用具の「使い勝手」に着目して評価。<br>・ 実際の品目毎に、有識者(身体<br>属性を理解した者)、利用者等による評価を実施。                                                                                                                                                                                                   | <ul><li>製造工場の品質管理<br/>(書面、現地)</li><li>製品性能試験 等<br/>(工学の専門家)</li></ul>   | <ul> <li>工場等登録・形式</li> <li>確認(製造工場等の</li> <li>製造能力確認)</li> <li>ロット認定(商品</li> <li>抜き取り検査)</li> <li>(工学の専門家)</li> </ul> |
| 項目例     | ○操作機能性 利用者が意図したとおりに操作・機能できるか。 着脱式部品の着脱操作 操作が簡単にできるか (部品の着脱操作が簡単にできるか、等) ○安全性(を確保した設計、デザイン) 利用者(介護者)を傷つける危険性はないか。 利用者及び介護者の身体に触れる箇所が身体を傷つけないデザイン(仕様)になっているか。(動作確認等) ○取扱説明書・表示 内容が的確で、利用者等が容易に理解できるか ○保守・保清制 在宅の消毒、部品交換、手入れ等が容易にできるか。 保守が容易にできるか。 (わかりやすい場所にあるか、利用者に必要な事項が記載されているか、等) ○その他 | 名称<br>性傾斜角度を7度とした<br>場合、駐車ブレーキをかけて<br>構造<br>び形状<br>外試験<br>条件<br>試験<br>有 | (安全性を確保した製造性上げは良好で、各部に変形、き製、溶接不良等がなく、人体にふれる可能性のある部分には、ばり、かえり又は鋭い突起等がないこと。 寸機 強衝行属 まり と 一寸機 強対走行属 示扱 説明書               |
| 備考      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | ・マークを付与された<br>製品は、一人につき1<br>億円の範囲内で賠償措<br>置を実施。                                                                       |

### 各評価システムにおける評価項目の相違について

| 各評価システムにおける評価項目の相違について                   |                                             |                                         |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| 臨床的評価                                    | JISマーク                                      | SGマーク                                   |  |  |
| 1.操作機能性                                  | 11.1 機能試験                                   | 1.外観及び構造                                |  |  |
| (1)基本操作                                  | 11.1.1 最高速度試験                               | (1)仕上げが良好、各部に変形・突起等がな                   |  |  |
| 基本操作が簡単にできるか。                            | 最高速度 6km/h 以下。                              | l',                                     |  |  |
| (2) クラッチ                                 | 11.1.2 登板性試験                                | (2)表面処理等に不良がなく、安全性を損な                   |  |  |
| 操作が簡単にできるか。                              | 斜面を直進で支障なく登れること等。<br>11.1.3 降板性試験           | わない。                                    |  |  |
| (3)充電<br>  操作が簡単にできるか。                   | 1.1.3 降似性試験<br>  斜面で最高速度以上出ない構造であるこ         | (3)シート等が使用者の身体を支持できる構造である。              |  |  |
| (4)ハンドル位置調整操作                            | と。                                          | (4)バックレストの着脱・折りたたみが容易                   |  |  |
| 操作が簡単にできるか。                              |                                             | 及び確実である。                                |  |  |
| 固定性は保たれているか。                             | 平たん路での安全なブレーキ制動の確認。                         | (5)アームレストの着脱が容易及び確実であ                   |  |  |
| (5)ハンドル操作                                | 11.1.4 降板性制動性能試験                            | る。                                      |  |  |
| 操作が簡単にできるか。                              | 下り坂での安全なブレーキ制動の確認。                          | (6) レッグサポートが衝撃等で容易に緩まな                  |  |  |
| (6)アクセルレバー操作<br>操作が簡単にできるか。              | 11.1.5 傾斜停止力試験<br>  傾斜で停車し続ける能力を有しているか。     | い。<br>(7)ハンドリムが衝撃等で容易に緩まない。             |  |  |
| 探作が簡単にできるが。<br>  (7)スイッチ・キー操作            | 11.1.6 静的安定性試験                              | (8)駐車用ブレーキを有し、操作が容易で確                   |  |  |
| 操作が簡単にできるか。                              | 傾斜面での安定性の確認。                                | 実に固定できる。                                |  |  |
| (8)シート前後位置調整操作                           | 11.1.7 段差乗越試験                               | (9)介助用には介助者用ブレーキを有し、操                   |  |  |
| 操作が簡単にできるか。                              | 最低限の段差を乗り越えられるか。                            | 作が容易で、確実に固定できる。                         |  |  |
| 固定性は保たれているか。                             | 11.1.8 溝踏破走行性試験                             | (10)介助用には介助者用ブレーキを有し、操                  |  |  |
| (9)シート回転操作                               | 踏切等を安全に走行できるか。                              | 作が容易で、確実に固定できる。                         |  |  |
| 操作が簡単にできるか。                              | 11.1.9 坂道走行性試験                              | (11)ティッピングレバー等で前輪を容易に                   |  |  |
| │ 固定性は保たれているか。<br>│ (10)アームサポート跳ね上げ操作    | 坂道でハンドルを切っても安定するか。     11.1.10 斜面直進走行性試験    | 持ち上げられる。<br>(12)駆動輪等は円滑に作動し、走行中著しい      |  |  |
| 操作が簡単にできるか。                              |                                             | 揺れがないこと。                                |  |  |
| 固定性は保たれているか。                             | 11.1.11 回転性能試験                              | (13)ハブとフレームは確実に固定され、折り                  |  |  |
| (11)折りたたみ又は分解操作                          | 曲がり角を安全に走行できる性能を有し                          | たたみ機構が円滑、安全に使用できる。                      |  |  |
| 操作が簡単にできるか。                              | ているか。                                       |                                         |  |  |
| (12)走行操作感                                | 11.1.12 強制停止試験                              | 2.寸法(屋外専用品以外)                           |  |  |
| 急発進時に不安感はないか。<br>急停止時に不安感はないか。           | 不測の事態に安全に電源が切れる構造で                          | 全長・・・・1200mm 以下<br>全幅・・・・ 700mm 以下      |  |  |
| 180 度旋回時不安感はないか。                         | あること。<br>  <b>11.2 強度、衝撃、耐久性</b>            | 全高·····1090mm以下                         |  |  |
| 実用段差をゆっくり上った時、不安感はな                      | 11.3 耐水性                                    | レック * サホ * ート高・・ 50mm 以上                |  |  |
| いか。                                      | 12 検査                                       | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |  |
| 実用段差を最大速度で上った時、不安感は                      | 13 製品の呼び方                                   | 3.機能                                    |  |  |
| ないか。                                     | 14 表示                                       | (1)静止力は7度の斜面上に駐車ブレーキを                   |  |  |
| 実用段差をゆっくり下りた時、不安感はな                      | 15 取扱説明書                                    | かけ安定すること。                               |  |  |
| いか。<br>実用段差を最大速度で下りた時、不安感は               | <b>付属書 7 動的安定性試験(13 試験)</b><br>  4.2 前進スタート | (2)静的安定性は10度の斜面上で安定であること。               |  |  |
| ないか。                                     | 動き始めの後方に対する動的安定性。                           | (3)直進走行性は進行方向に対して著しい偏                   |  |  |
| (13)機械式ブレーキ操作                            | 4.3 前進走行時の停止                                | りがないこと。                                 |  |  |
| 操作が簡単にできるか。                              | 急停止時の後方に対する動的安定性。                           |                                         |  |  |
|                                          | 4.4 後退走行時の制動                                | 4.強度                                    |  |  |
| 2.安全性                                    | 急停止時の後方に対する動的安定性。                           | (1)シート耐荷重試験後、支障のある変形が                   |  |  |
| (1)全般<br>  身体を傷つけないデザインになっている            | 4.5 静止状態からの前方への段差乗り上<br>げ走行                 | (2)アームレスト下方耐荷重試験後、支障の                   |  |  |
| か。                                       | 前輪から段差乗り上げ時の後方に対す                           | ある変形がないこと。                              |  |  |
| 乗車時に身体を傷つけないか。                           | る動的安定性。                                     | (3)アームレスト上方耐荷重試験後支障のあ                   |  |  |
| (2)ハンドル位置調整                              | 4.6 静止状態からの後方への段差乗り上                        | る変形がないこと。                               |  |  |
| 手指を傷つける危険性はないか。                          | げ走行                                         | (4)ティッピングレバー耐荷重試験後、支障                   |  |  |
| (3)シート前後位置調整操作                           | 後輪から段差乗り上げ時の後方に対す                           | のある変形がないこと。                             |  |  |
| 手指を傷つける危険性はないか。                          | る動的安定性。                                     | (5)グリップ部上方耐荷重試験後、支障のある                  |  |  |
| (4)シート回転操作<br>  手指を傷つける危険性はないか。          | 5.2 前進走行時の制動<br>急停止時の前方に対する動的安定性。           | る変形がないこと。<br>(6)グリップ耐離脱性試験後、グリップが抜      |  |  |
| ・ チ指を傷づりる危険性はないが。<br>  (5) アームサポート跳ね上げ操作 | 5.3 傾斜面から水平面の走行                             | けないこと。                                  |  |  |
| 手指を傷つける危険性はないか。                          | 傾斜から水平面の走行時の前方に対す                           | ,, ,, ,, ,,                             |  |  |
| (6)折りたたみ又は分解操作                           | る動的安定性。                                     | 5.耐衝擊性                                  |  |  |
| 手指を傷つける危険性はないか。                          | 5.4 最高速度での段差乗上走行                            | (1)バックレスト斜め耐衝撃性試験後、支障                   |  |  |
| 2 阿米,本二                                  | 最高速度で段差乗上げ時の前方に対す                           | のある変形がないこと。                             |  |  |
| 3. <b>取説・表示</b><br>  (1)取扱説明書            | る動的安定性。<br>5.5 静止状態からの前方への段差降り走             | (2)耐衝撃性試験後、支障のある変形がないこと。                |  |  |
| (17) 対象が明音<br>  容易に理解できるか。               | 5.5 静止状態がらの前方への段差降りた<br>  行                 | ここ。<br>  6. 走行耐久性                       |  |  |
| (2)表示                                    | 段差を降りる際の前方に対する動的安                           | 走行耐久性試験後、支障のある                          |  |  |
| 容易に理解できるか。                               | 定性。                                         | 変形がないこと。                                |  |  |
|                                          | 6.2 斜面上での旋回                                 | 7. 付属品                                  |  |  |
| 4.保守・保清性                                 | 斜面上で旋回時の側方の安定性。                             | 取付け・取外しが確実にでき、使用上の安全性が提びない。             |  |  |
| (1)保守<br>  保守に問題はないか。                    | 6.3 最高速度での円旋回<br>  水平面上で旋回時の側方の安定性。         | 全性を損なわない。                               |  |  |
| (2)保清性                                   | 6.4 最高速度での急旋回                               |                                         |  |  |
| 保清性に問題はないか。                              | 急旋回時の側方の安定性。                                |                                         |  |  |
|                                          | 6.5 車いす片側車輪の段差降り                            |                                         |  |  |
|                                          | 片輪で段差を降りる時の側方の安定性。                          |                                         |  |  |
|                                          |                                             |                                         |  |  |

資料2 臨床的評価基準の変更の経緯、新旧対照表

# 臨床的評価項目の変更の経緯 新旧対照表

#### 

## 資料2.1 手動用車いす

## 臨床的評価項目の変更の経緯 新旧対照表

1. 手動車いす

1. 操作機能性

(1)基本操作

| 変更前  |      |
|------|------|
| 変更後  | 変更なし |
| 通し番号 | 1    |

(2) 着脱式部品 (アームサポート、フットサポート、バックサポート、車輪、等)の

着脱操作

| 通し番号   | 変更後              | 変更前             |
|--------|------------------|-----------------|
| 2      | 利用者あるいは介護者が部品の   | 部品の着脱操作(ボタンやレバー |
| 変更項目   | 着脱操作、跳ね上げ操作、その   | 等の操作箇所、操作する方向や力 |
| 口全て    | 他の操作(ボタンやレバー等の操  | 加減、手順など)が簡単にできる |
| 口評価項目  | 作箇所、操作する方向や力加減、  | か、実際に操作を行って確認す  |
| ■確認方法  | 手順など)を簡単にできるか、実  | 9°              |
| 口判定の目安 | 際に操作を行って確認する。    |                 |
| □解釈基準等 | 像正の理由            | の理由             |
|        | ・主語の明確化のため。      |                 |
|        | ・安全性項目と観点の統一のため。 |                 |

| 通し番号 3 変更項目 □全て □評価項目 ■確認方法 ■解釈基準等 | 変更後       利用者あるいは介護者が着脱可 着脱能な部品について、装着時に完 に完全に固定できているか、実際に に操操作を行って確認する。       に操作を行って確認する。         利用者に不快感をもたらす極めてつよいがタがある場合、C評価をつよいがタがある場合、C評価をの理由 | 変更前<br>着脱可能な部品について、装着時<br>に完全に固定できているか、実際<br>に操作を行って確認する。 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                    | ・主語の明確化のため。<br>・解釈基準の見直しのため。                                                                                                                         |                                                           |

(3) 折りたたみ式部品(フレーム、バックサポート、フットサポート、等)の折りた たみ操作

部品の折りたたみ操作(ボタンや レバー等の操作箇所、操作する方 等の操作箇所、操作する方向や力 向や力加減、手順など)が簡単に

折りたたみ操作(ボタンやレバー

変更項目

4

利用者あるいは介護者が部品の

できるか、実際に操作を行って確

加減、手順など)<u>を</u>簡単にできる

口評価項目 ■確認方法

口全て

か、実際に操作を行って確認す

ŵ

口判定の目安 口解釈基準等

認する

修正の理由

・主語の明確化のため。

通し番号

| 畑つ声り   | 変更後              | 変更前             |
|--------|------------------|-----------------|
| 2      | 利用者あるいは介護者が折りた   | 折りたたみ可能な部品について、 |
| 変更項目   | たみ可能な部品について、使用   | 使用時の固定性が得られている  |
| 口全て    | 時の固定性が得られているか実   | か実際に操作を行って確認する。 |
| 口評価項目  | 際に操作を行って確認する。    |                 |
| ■確認方法  |                  |                 |
| 口判定の目安 | 利用者に不快感をもたらす極め   |                 |
| ■解釈基準等 | てつよいガタがある場合、C 評価 |                 |
|        |                  | り 重け            |
|        | ・主語の明確化のため。      |                 |
|        | ・解釈基準の見直しのため。    |                 |

(4)調整式部品(張り調整、フットサポート、アームサポート、ヘッドサポート、ブレーキ等)の調整操作

| 通し番号   | 変更後             | 変更前             |
|--------|-----------------|-----------------|
| 9      | 部品の調整操作(ボタンやレバ  | 部品の調整操作(ボタンやレバ  |
| 変更項目   | 一、ベルト等の操作箇所、操作す | 一、ベルト等の操作箇所、操作す |
| 口全て    | る方向や力加減、手順など)が簡 | る方向や力加減、手順など)が簡 |
| 口評価項目  | 単にできるか、実際に操作を行っ | 単にできるか、実際に操作を行っ |
| ■確認方法  | て確認する。          | て確認する。          |
| 口判定の目安 | 利用者あるいは介護者が日常的  | 利用者が日常的に調整を行うこ  |
| ■解釈基準等 | に調整を行うことが想定される  | とが想定される箇所(アームサポ |
|        | 箇所(アームサポートやヘッドサ | ートやヘッドサポートなど)で、 |
|        | ポートなど)で、工具を必要とし | 工具を必要としない箇所を評価  |
|        | ない箇所を評価する。      | <b>する</b> 。     |
|        |                 |                 |
|        | 利用者又は介護者において、まっ |                 |
|        | たく操作できない場合、C評価  |                 |
|        |                 | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。     |                 |
|        | ・解釈基準の見直しのため。   |                 |

| 通し番号   | 変更後                            | 変更前             |
|--------|--------------------------------|-----------------|
| 7      | 利用者あるいは介護者が調整可                 | 調整可能な部品について、その調 |
| 変更項目   | 能な部品について、その調整後                 | 整後(任意の角度及び位置)に固 |
| 口全て    | (任意の角度及び位置) に固定                | 定性が得られているか実際に操  |
| 口評価項目  | 性が得られているか実際に操作                 | 作を行って確認する。      |
| ■確認方法  | を行って確認する。                      |                 |
| 口判定の目安 |                                |                 |
| ■解釈基準等 | 利用者に不快感をもたらす極め                 |                 |
|        | てつよいガタがある場合、C 評価               |                 |
|        |                                |                 |
|        | 像正の理由                          | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。                    |                 |
|        | <ul><li>解釈基準の見直しのため。</li></ul> |                 |

(5) ブレーキ操作

| 通し番号   | 変更後             | 変更前             |
|--------|-----------------|-----------------|
| 8      | 利用者あるいは介護者がパーキ  | パーキングブレーキや介助ブレ  |
| 変更項目   | ングブレーキや介助ブレーキを  | 一キをかける・外す操作(レバー |
| 口全て    | かける・外す操作(レバーやペダ | やペダル等の操作箇所、操作する |
| 口評価項目  | ル等の操作箇所、操作する方向や | 方向や力加減、手順など)が簡単 |
| ■確認方法  | 力加減、手順など)が簡単にでき | にできるか、実際に操作を行って |
| 口判定の目安 | るか、実際に操作を行って確認す | 確認する。           |
| ■解釈基準等 | %               |                 |
|        |                 |                 |
|        | ブレーキの取付位置によること  |                 |
|        | から、適切な位置で評価     |                 |
|        | 利用者又は介護者の力では、全く |                 |
|        | 操作できない場合は、C評価   |                 |
|        |                 |                 |
|        | 修正の理由           | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。     |                 |
|        | ・解釈基準の見直しのため。   |                 |

#### (6)転倒防止装置

| 通し番号   | 変更後              | 変更前             |
|--------|------------------|-----------------|
| 6      | 利用者あるいは介護者が転倒防   | 転倒防止装置の操作(ボタンやレ |
| (旧12)  | 止装置の操作(ボタンやレバー等  | バー等の操作箇所、操作する方向 |
| 変更項目   | の操作箇所、操作する方向や力加  | や力加減、手順など)が簡単にで |
| 口全て    | 減、手順など)が簡単にできるか、 | きるか、実際に操作を行って確認 |
| 口評価項目  | 実際に操作を行って確認する。   | <b>する</b> 。     |
| ■確認方法  | 像正の理由            | )理由             |
| 口判定の目安 | ・主語の明確化のため。      |                 |
| 口解釈基準等 |                  |                 |

## (7) ティッピングフバー操作

|      | キャスター上げ操作が簡単にで | -) æ&h       |      | 指定体重に近い人を乗せ、5 cm | 日 の段差乗り越えを介助動作によ | 法り行う。 | 目安     | 達等 A:操作が簡単にできる。 | B:操作できるが簡単ではない。 | C:操作できない。 | 修正の理由 | ・JASPAの危険源対応のため。 |
|------|----------------|--------------|------|------------------|------------------|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-------|------------------|
| 通し番号 | 10             | ( <u>■</u> ) | 変更項目 | ■全て              | 口評価項目            | 口確認方法 | 口判定の目安 | 口解釈基準等          |                 |           |       |                  |

#### (8) 段差乗り越え操作

| 通し番号   | 変更後               | 変更前              |
|--------|-------------------|------------------|
| 11     | 利用者が2cmの段差乗り越え    | 2 c mの段差乗り越えが可能か |
| (⊢ Щ)  | を可能かどうか確認する。      | どうかを確認する.        |
| 変更項目   | 他の機種を用いて段差を乗り越    | 他の機種を用いて段差を乗り越   |
| 口全て    | えられる人が当機種に習熟すれ    | えられる人が当機種に習熟すれ   |
| 口評価項目  | ば可能になるかどうかで判定す    | ば可能になるかどうかで判定す   |
| ■確認方法  | <b>%</b>          | \$               |
| 口判定の目安 | 9亚分               | 修正の理由            |
| 口解釈基準等 | ・主語の明確化のため。       |                  |
|        | ・JASPA の危険源対応のため。 |                  |

#### 2. 安全性 (1)全般

| 変更前  | 利用者および介護者の身体を傷 | つける危険性がないか、実際に操 | 作を行って確認する。 |                |                  |                 |        |        |                 |    |                  |     | 修正の理由 | ため。                |  |
|------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|----|------------------|-----|-------|--------------------|--|
| 変更後  | 利用者および介護者の身体を傷 | つける危険性がないか、実際に操 | 作を行って確認する。 | ※傷つける危険性の範囲を基本 | 的には「身体」とするものの、「衣 | 服」を著しく傷める場合も含める | こととする。 |        | 軽傷事故がかなり起きる場合、C | 評価 | ※軽傷事故 (病院にかかるような | 事故) | 像正の   | ・安全に関するスケールを揃えるため。 |  |
| 通し番号 | 12             | (IB13)          | 変更項目       | 口全て            | 口評価項目            | ■確認方法           | 口判定の目安 | ■解釈基準等 |                 |    |                  |     |       |                    |  |

| 通し番号   | 変更後                                 | 変更前              |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 13     | 走行使用時に利用者及び介護者                      | 走行使用時に利用者及び介護者   |
| (旧14)  | が車いすをターンしたときにキ                      | が車いすをターンしたときにキ   |
| 変更項目   | ャスターが利用者の下肢に接触                      | ャスターが利用者の下肢にぶつ   |
| 口全て    | する危険性はないか                           | かる危険性はないか        |
| ■評価項目  | A:接触することはない。                        | A: ぶつかることはない。    |
| 編製力第   | B:下肢に接触することがある                      | В:               |
| ■判定の日女 | が、傷つける可能性は低い。                       | C:ぶつかる危険性がある。    |
| ■解秋悬準等 | C:下肢を傷つける危険性が高                      |                  |
|        | °<br>ं।                             |                  |
|        | 軽傷事故がかなり起きる場合、C                     |                  |
|        | 評価                                  |                  |
|        | <b>修正</b> 0                         | 修正の理由            |
|        | ・他評価基準と文言を統一するため。                   | ъ́               |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。                  | : <b>&amp;</b> 。 |
|        | <ul><li>安全に関するスケールを揃えるため。</li></ul> | ≿&b.             |

| 通し番号   | 変更後                                  | 変更前             |
|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 4    | 走行使用時に利用者がハンドリ                       | 走行使用時に利用者がハンドリ  |
| (IB15) | ム駆動時に手指をブレーキに接                       | ム駆動時に手指をブレーキにぶ  |
| 変更項目   | 触する危険性はないか。                          | つける危険性はないか。     |
| 口全て    |                                      |                 |
| ■評価項目  | A:接触することはない。                         | A: ぶつかることはない。   |
| 口確認方法  | B:手指が接触することがある                       | B:手指が接触することがある  |
| ■判定の目安 | が、傷つける可能性は低い。                        | が、傷つける可能性は低い。   |
| ■解釈基準等 | C: <u>接触し</u> て手指を傷つける危険             | C:ぶつかって手指を傷つける危 |
|        | 性が高い。                                | 険性がある。          |
|        | 軽傷事故がかなり起きる場合、C                      |                 |
|        | 評価                                   |                 |
|        | 修正の理由                                | )理由             |
|        | ・他評価基準と文言を統一するため。                    | ъ́              |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。                   | ኒ <i>ፅ</i> ን。   |
|        | <ul><li>・安全に関するスケールを揃えるため。</li></ul> | ፟፟፟፟፟ዸቝ፟        |

| 通し番号     | 変更後                                    | 変更前              |
|----------|----------------------------------------|------------------|
| 15       | 介護者の下肢(足部/下腿等)や衣                       | 介護者の下肢(足部/下腿等)が構 |
| (III 16) | 服が構造物と干渉しないか、実際                        | 造物と干渉しないか、実際に操作  |
| 変更項目     | に操作を行って確認する。                           | を行って確認する。        |
| 口全て      |                                        |                  |
| 口評価項目    | 軽傷事故がかなり起きる場合、C                        |                  |
| ■確認方法    | 10000000000000000000000000000000000000 |                  |
| 口判定の目安   |                                        |                  |
| ■解釈基準等   | 修正の理由                                  | )理由              |
|          | ・安全に関するスケールを揃えるため。                     | : bb.            |
|          |                                        |                  |

| 通し番号   | 変更後                               | 変更前             |
|--------|-----------------------------------|-----------------|
| 16     | 利用者が足部をフットサポート                    | 利用者が足部をフットサポート  |
| (旧17)  | に置いた状態で、足部を触るよう                   | に置いた状態で、足部を触るよう |
| 変更項目   | に体幹を前方に倒した時、車いす                   | に体幹を前方に倒した時、車いす |
| 口全て    | 後輪が浮き上がるなどの転倒に                    | 後輪が浮き上がるなどの転倒に  |
| 口評価項目  | つながる不安定さがあるか、実際                   | つながる不安定さがあるか、実際 |
| ■確認方法  | に操作を行って確認する。                      | に操作を行って確認する。    |
| ■判定の目安 | ※「床のモノを拾う」ような動作                   | ※3 「床のモノを拾う」ような |
| ■解釈基準等 | は、本来的にはフットプレートか                   | 動作は、本来的にはフットプレー |
|        | ら足を下ろして動作を行うべき                    | トから足を下ろして動作を行う  |
|        | であるが、現状としてこのような                   | べきであるが、現状としてこのよ |
|        | 行為が行われることがあること                    | うな行為が行われることがある  |
|        | から、評価項目として掲げる。主                   | ことから、評価項目として掲げ  |
|        | ャスターを後ろ向きにして、深く                   | 9°              |
|        | 腰掛け、足元のモノを拾う動作を                   |                 |
|        | <del>4</del> 8°                   |                 |
|        | △・軒倒すスーントだい                       | △・中極ナスニアーかい     |
|        |                                   | こ・枯足へのしてある。     |
|        | B:転倒しないか、ゆれや首が生                   | B:者しいゆれや甘が生じる等の |
|        | じる等の不安定さがある。                      | 不安定さがある。        |
|        | C:転倒する危険性がある。                     | C:転倒する危険性がある。   |
|        | 転倒して、軽傷事故がかなり起き                   |                 |
|        | る場合、C評価                           |                 |
|        | 修正0                               | 修正の理由           |
|        | ・他評価基準と文言を統一するため。                 | <b>Å</b> °      |
|        | <ul><li>安全に関するスケールを揃える。</li></ul> | るため。            |

| 変更前  |                 |        |      |     |       |       |        | 理由     | :ø>°                                           |
|------|-----------------|--------|------|-----|-------|-------|--------|--------|------------------------------------------------|
| 変更後  | 軽傷事故がかなり起きる場合、C | 評価     |      |     |       |       |        | 修正の理由  | ・安全に関するスケールを揃えるため。                             |
| 通し番号 | 17              | (IB18) | 変更項目 | 口全て | 口評価項目 | ■確認方法 | お田の地震口 | □上元のロメ | <b>中</b> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |

| 向り囲む   | 炎児俊                | 変更則              |
|--------|--------------------|------------------|
| 18     | 移乗時にブレーキ (含む介護ブレ   | 移乗時にブレーキが身体(利用   |
| (旧19)  | 一キ) が身体(利用者・介護者)   | 者・介護者)を傷つける危険性は  |
| 変更項目   | を傷つける危険性はないか       | ないか              |
| 口全て    |                    |                  |
| ■評価項目  |                    |                  |
| ■確認方法  | ベッド/車いす間の移乗動作(①立   | ベッド/車いす間の移乗動作(①立 |
| 口判定の目安 | ち介助および②スライディング     | ち介助および②スライディング   |
| ■解釈基準等 | ボードによる移乗)を想定した場    | ボードによる移乗)を想定した場  |
|        | 合、ブレーキが利用者や介護者の    | 合、ブレーキが身体を傷つけるこ  |
|        | 身体を傷つけることがないか、実    | とがないか、実際に操作を行って  |
|        | 際に操作を行って確認する。      | 確認する。            |
|        | ※傷つける危険性の範囲を基本     | ※1 傷つける危険性の範囲を   |
|        | 的には「身体」とするものの、「衣   | 基本的には「身体」とするものの、 |
|        | 服」を著しく傷める場合も含める    | 「衣服」を著しく傷める場合も含  |
|        | こととする。             | めることとする。         |
|        |                    |                  |
|        | 軽傷事故がかなり起きる場合、C    |                  |
|        | <b>声</b> 世         |                  |
|        | 像正の理由              | 四面(              |
|        | ・主語の明確化のため。        |                  |
|        | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | 1= <b>4</b> 5 °  |

### (2) 着脱部品の着脱操作

| 通し番号   | 変更後                | 変更前 |
|--------|--------------------|-----|
| 1 9    | 軽傷事故がかなり起きる場合、C    |     |
| (IB20) | 即本                 |     |
| 変更項目   |                    |     |
| 口全て    |                    |     |
| 口評価項目  | 修正の理由              |     |
| 口確認方法  | ・安全に関するスケールを揃えるため。 |     |
| 口判定の目安 |                    |     |
| ■解釈其準等 |                    |     |

#### (3) 折りたたみ操作

|                           | 使用方法の理解力にもよるが軽<br>傷事故がかなり起きる場合、C評価 |
|---------------------------|------------------------------------|
| □評価項目 □確認方法 □判定の目安 ■解釈基準等 | 修正の理由 ・安全に関するスケールを揃えるため。           |

#### (4)調整操作

|                                  | 変更前<br>利用者あるいは介護者が部品の                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| るいは介護者が部品のを行う際に、手指を傷つ性がないか、実際に操作 | 利用者あるいは介護者が部品の                                                                                                                                     |
| を行う際に、手指を傷つ<br>性がないか、実際に操作       |                                                                                                                                                    |
| 性がないか、実際に操作                      | 調整操作を行う際に、手指を傷つ                                                                                                                                    |
|                                  | ける危険性がないか、実際に操作                                                                                                                                    |
| を行って催認する。(全可動範囲                  | を行って確認する。(全可動範囲                                                                                                                                    |
| で確認すること)                         | で確認すること)                                                                                                                                           |
| 利用者あるいは介護者が日常的                   | 利用者が日常的に調整を行うこ                                                                                                                                     |
| 調整を行うことが想定される                    | とが想定される箇所(アームサポ                                                                                                                                    |
| 箇所(アームサポートやヘッドサ                  | ートやヘッドサポートなど)で、                                                                                                                                    |
| ポートなど)で、工具を必要とし                  | 工具を必要としない箇所を評価                                                                                                                                     |
| ない箇所を評価する。                       | <del>ታ</del> る。                                                                                                                                    |
|                                  |                                                                                                                                                    |
| 操作方法の理解と慣れにもよる                   |                                                                                                                                                    |
| が軽傷事故がかなり起きる場合、                  |                                                                                                                                                    |
|                                  |                                                                                                                                                    |
| 修正の                              | 田田(                                                                                                                                                |
| 主語の明確化のため。                       |                                                                                                                                                    |
| 安全に関するスケールを揃えるため。                | r S                                                                                                                                                |
| <b>ゾどを   の故   一明関</b>            | (サポートやヘッドサ ート         (マ、工具を必要とし 工具         評価する。       する         増解と慣れにもよる         がかなり起きる場合、         修正の理由         確化のため。         するスケールを揃えるため。 |

#### (5) ブレーキ操作

| 通し番号   | 変更後                | 変更前    |
|--------|--------------------|--------|
| 2.2    | 適切な取付位置であることを確     |        |
| (IB23) | Ria.               |        |
| 変更項目   | そのうえで軽傷事故がかなり起     |        |
| ユギロ    | きる場合、C評価           |        |
| 口評価項目  |                    |        |
| 口確認方法  | 修正の理由              | 理由     |
| 口判定の目安 | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | r.85°. |
| ■解釈基準等 |                    |        |

| (6)転倒防止 |      |     |
|---------|------|-----|
| 通し番号    | 変更後  | 変更前 |
| 23      | 変更なし |     |

#### 3. 取説・表示 (1) 取扱説明書

|                |      |                 | ない。             | な必要             |                 |                 |        |                |                 |                 |                |             |             | こ記載                  |            |
|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|------------|
|                | 変更前  | A:容易に理解できる。     | B:理解できるが容易ではない。 | C:理解できない、あるいは必要 | な情報が掲載されていない。   |                 |        |                |                 |                 |                |             | 修正の理由       | コメント、問題点を具体的に記載      |            |
|                | 変更後  | 判定不要。コメント、問題点を具 | 体的に記載する。        |                 | 取扱説明書の内容・表現について | 改善の必要性がある場合は、指摘 | 事項とする。 | 利用者や介護者に危害が及ぶよ | うな重大な情報で、かつ、その内 | 容に誤りのあるもの、あるいは理 | 解することが極めて困難な場合 | は重大指摘事項とする。 | <b>参正</b> 0 | ・取扱説明書には判定不必要で、コメント、 | するようにするため。 |
| トーノ イベルベルル・ショ目 | 通し番号 | 2 4             | (IB28)          | 変更項目            | 口全て             | 口評価項目           | 口確認方法  | ■判定の目安         | 口解釈基準等          |                 |                |             |             |                      |            |

#### (2)表示

| 通し番号   | 変更後              | 変更前                |
|--------|------------------|--------------------|
| 2.5    | 判定不要。コメント、問題点を具  | A:容易に理解できる。        |
| (旧29)  | 体的に記載する。         | B:理解できるが容易ではない。    |
| 変更項目   |                  | C:理解できない、あるいは必要    |
| 口全て    | 表示の内容・表現について改善の  | な情報が表示されていない。      |
| 口評価項目  | 必要性がある場合は、指摘事項と  |                    |
| 口確認方法  | <del>4</del> 8°  |                    |
| ■判定の目安 | 利用者や介護者に危害が及ぶよ   |                    |
| 口解釈基準等 | うな重大な情報で、かつ、その内  |                    |
|        | 容に誤りのあるもの、あるいは理  |                    |
|        | 解することが極めて困難な場合   |                    |
|        | は重大指摘事項とする。      |                    |
|        | 像正の理由            | 種中                 |
|        | ・表示には判定不必要。コメント、 | コメント、問題点を具体的に記載する。 |
|        |                  |                    |

#### 4. 保守·保清性 (1)保守 通し番号

| 変更前  |      |        | <b>麥</b> 重 前 |
|------|------|--------|--------------|
| 変更後  | 変更なし |        | <b>変</b> 車後  |
| 通し番号 | 26   | (2)保清性 | 男 (          |

| 変更前  |      |
|------|------|
| 変更後  | 変更なし |
| 通し番号 | 2.7  |

(旧6)ティルティング・リクライニング・レッグエレベーティング操作

| / / / / / / / CHI | -111-11-11      |                                  |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 通し番号              | 変更後             | 変更前                              |
| (6目)              |                 | 操作が簡単にできるか                       |
| 変更項目              |                 |                                  |
| ■全て               |                 | ティルティング・リクライニン                   |
| 口評価項目             |                 | グ・レッグエレベーティング操作                  |
| 口確認方法             |                 | (ボタンやレバー等の操作箇所、                  |
| 口判定の目安            |                 | 操作する方向や力加減、手順な                   |
| □解釈基準等            |                 | ど)が簡単にできるか、実際に操                  |
|                   |                 | 作を行って確認する。                       |
|                   |                 | A:操作が簡単にできる。                     |
|                   |                 | B:操作できるが簡単ではない。                  |
|                   |                 | C:操作できない。                        |
|                   | 像正の理由           | )理由                              |
|                   | ・当面は評価項目から抜いておい | ・当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JISの動向 |
|                   | を探るため。          |                                  |

| 通し番号   | 変更後                               | 変更前                                    |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| (旧10)  | 利用者あるいは介護者がティル                    | ティルティング・リクライニン                         |
| 変更項目   | ティング・リクライニング・レッ                   | <b>ティング・リクライニング・レッ グ・レッグエレベーティング操作</b> |
| 口全て    | グエレベーティング操作につい                    | について、使用時に固定性が得ら                        |
| 口評価項目  | て、使用時に固定性が得られてい   れているか、実際に操作を行って | れているか、実際に操作を行って                        |
| ■確認方法  | るか、実際に操作を行って確認す                   | 確認する。                                  |
| 口判定の目安 | <b>%</b>                          | 少なくとも、可動範囲の両端と中                        |
| 口解釈基準等 | 少なくとも、可動範囲の両端と中                   | 間域の3点以上を評価する。                          |
|        | 間域の3点以上を評価する。                     |                                        |
|        | 像正の理由                             | )理由                                    |
|        | ・主語の明確化のため。                       |                                        |
|        |                                   |                                        |

| 通し番号       | 変更後             | 変更前             |
|------------|-----------------|-----------------|
| (旧11)      | 利用者あるいは介護者が全可動  | 全可動範囲にわたってティルテ  |
| 変更項目       | 範囲にわたってティルティン   | ィング・リクライニング操作を行 |
| <br>口全て    | グ・リクライニング操作を行い、 | い、頭部や臀部のズレが生じる  |
| 口評価項目      | 頭部や臀部のズレが生じるか、実 | か、実際に操作を行って確認す  |
| <br>■確認方法  | 際に操作を行って確認する。   | <b>5</b> °      |
| <br>口判定の目安 | 甲面の亚勢           | )理由             |
| <br>口解釈基準等 | ・主語の明確化のため。     |                 |
|            |                 |                 |

#### (\*)座面昇降操作

| 通し番号   | 変更後              | 変更前                              |
|--------|------------------|----------------------------------|
| (旧32)  |                  | 操作が簡単にできるか                       |
| 変更項目   |                  |                                  |
| ■全て    |                  | 電動座面昇降操作(ボタンやレバ                  |
| 口評価項目  |                  | 一等の操作箇所、操作する方向や                  |
| 口確認方法  |                  | 力加減、手順など)が簡単にでき                  |
| 口判定の目安 |                  | るか、実際に操作を行って確認す                  |
| 口解釈基準等 |                  | 9°                               |
|        |                  |                                  |
|        |                  | A:操作が簡単にできる。                     |
|        |                  | B:操作できるが簡単ではない。                  |
|        |                  | C:操作できない。                        |
|        |                  |                                  |
|        |                  |                                  |
|        |                  |                                  |
|        | 像正の通申            | )理由                              |
|        | ・当面は評価項目から抜いておいて | 当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JIS の動向 |
|        | を探るため。           |                                  |

| 通し番号   | 変更後                              | 変更前               |
|--------|----------------------------------|-------------------|
| (旧33)  |                                  | 固定時の固定性は保たれている    |
| 変更項目   |                                  | か(気になるほどのガタはない    |
| ■全て    |                                  | か)                |
| 口評価項目  |                                  |                   |
| 口確認方法  |                                  | 電動座面昇降操作について、使用   |
| 口判定の目安 |                                  | 時に固定性が得られているか、実   |
| 口解釈基準等 |                                  | 際に操作を行って確認する。     |
|        |                                  | 各々標準位、中間可動位、最大可   |
|        |                                  | 動位で確認する。          |
|        |                                  |                   |
|        |                                  | A:固定性が十分に保たれてい    |
|        |                                  | \$                |
|        |                                  | B:固定性は保たれているが、ゆ   |
|        |                                  | れや音が生じる。          |
|        |                                  | C:固定性が保たれていない。    |
|        |                                  |                   |
|        | 一                                | 一种(               |
|        | ・当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JISの動向 | て、事務局預かりとし、JISの動向 |
|        | を探るため。                           |                   |

### (\*) スタンドアップ操作

| 通し番号   | 変更後              | 変更前                              |
|--------|------------------|----------------------------------|
| (旧34)  |                  | 操作が簡単にできるか                       |
| 変更項目   |                  |                                  |
| ■全て    |                  | 電動スタンドアップ操作(ボタン                  |
| 口評価項目  |                  | やレバー等の操作箇所、操作する                  |
| 口確認方法  |                  | 方向や力加減、手順など)が簡単                  |
| 口判定の目安 |                  | にできるか、実際に操作を行って                  |
| 口解釈基準等 |                  | 確認する。                            |
|        |                  |                                  |
|        |                  | A:操作が簡単にできる。                     |
|        |                  | B:操作できるが簡単ではない。                  |
|        |                  | C:操作できない。                        |
|        | 修正の理由            | )理由                              |
|        | ・当面は評価項目から抜いておいて | 当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JIS の動向 |
|        | を探るため。           |                                  |

| 通し番号   | 変更後              | 変更前                              |
|--------|------------------|----------------------------------|
| (旧35)  |                  | 固定時の固定性は保たれている                   |
| 変更項目   |                  | か (気になるほどのガタはない                  |
| ■全て    |                  | か)                               |
| 口評価項目  |                  |                                  |
| 口確認方法  |                  | 電動スタンドアップ操作につい                   |
| 口判定の目安 |                  | て、使用時に固定性が得られてい                  |
| 口解釈基準等 |                  | るか、実際に操作を行って確認す                  |
|        |                  | 8°                               |
|        |                  | 各々標準位、中間可動位、最大可                  |
|        |                  | 動位で確認する。                         |
|        |                  | ※1 固定具と身体の固定位置                   |
|        |                  | のズレについても確認すること。                  |
|        |                  |                                  |
|        |                  | A:固定性が十分に保たれてい                   |
|        |                  | \$                               |
|        |                  | B:固定性は保たれているが、ゆ                  |
|        |                  | れや音が生じる。                         |
|        |                  | C:固定性が保たれていない。                   |
|        | 像正の理由            | )理由                              |
|        | ・当面は評価項目から抜いておいて | 当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JIS の動向 |
|        | を探るため。           |                                  |
|        |                  |                                  |

(旧8) スイッチ 温 来日

| 通し番号   | 変更後              | <b>変更</b> 前                    |
|--------|------------------|--------------------------------|
| (旧36)  | 利用者あるいは介護者が場所及   | 場所及び操作方法が容易に理解                 |
| 変更項目   | び操作方法を容易に理解できる   | できるか、設置位置は適切か、形                |
| 口全て    | か、設置位置は適切か、形状選択  | 状選択ができるか等を確認する。                |
| 口評価項目  | をできるか等を確認する。     |                                |
| ■確認方法  | 修正の理由            | )理由                            |
| 口判定の目安 | ・主語の明確化のため。      |                                |
| 口解釈基準等 | ・駆動系は手動で、姿勢変換機能フ | 駆動系は手動で、姿勢変換機能などが電動の場合への対応のため。 |

(旧9) 充電

| 変更後  | 操作が簡単にできるか |      | 利用者あるいは介護者が場所や | 表示、操作手順を容易に理解でき | るか、電源プラグの着脱や充電状 | 況の表示等が適切か等を確認す |        | A:操作が簡単にできる。 | B:操作できるが簡単ではない。 | C:操作できない。 | 修正の理由 | 駆動系は手動で、姿勢変換機能などが電動の場合への対応のため。 |
|------|------------|------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|--------------|-----------------|-----------|-------|--------------------------------|
|      | 操作が簡単      |      | 利用者ある          | 表示、操作           | るか、電源:          | 況の表示等          | °°     | A:操作が        | B:操作で           | C: 操作だ    |       | ・駆動系は                          |
| 通し番号 | (IB37)     | 変更項目 | ■全て            | 口評価項目           | 口確認方法           | 口判定の目安         | 口解釈基準等 |              |                 |           |       |                                |

#### 39

#### 電動車いす 操作機能性 (1)基本操作

| 通し番号   | 変更後                | 変更前                |
|--------|--------------------|--------------------|
| -      | ①駆動(前進・後退)         | ①駆動(前進・後退)         |
| 変更項目   | ②曲がる(左右への方向転換)     | ②曲がる(左右への方向転換)     |
| 口全て    | ③旋廻                | ③旋廻                |
| 口評価項目  | <b>④スイッチのオン・オフ</b> | <b>④スイッチのオン・オフ</b> |
| ■確認方法  | ⑤スピードの調節が簡単にでき     | ⑤スピードの調節が簡単にでき     |
| 口判定の目安 | るか、利用者あるいは介護者が     | るか、実際に操作を行って確認す    |
| □解釈基準等 | 実際に操作を行って確認する。     | 8°                 |
|        | 甲亜の亚勢              | )理由                |
|        | ・主語の明確化のため。        |                    |

(2) クラッチ

| 通し番号   | 変更後                    | 変更前             |
|--------|------------------------|-----------------|
| 2      | 利用者あるいは介護者が場所や         | 場所や操作方法が容易に理解で  |
| 変更項目   | 操作方法 <u>を</u> 容易に理解できる | きるか、機構の形状や重さ、入り |
| 口全て    | か、機構の形状や重さ、入り切         | 切りの方向は明確か、接触等で不 |
| 口評価項目  | りの方向は明確か、接触等で不         | 慮に切り替わる危険性がないか  |
| ■確認方法  | 慮に切り替わる危険性がないか         | 等を確認する。         |
| 口判定の目安 | 等を確認する。                |                 |
| □解釈基準等 | 甲亜の亚象                  | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。            |                 |

(3) 充電

| 通し番号   | 変更後            | 変更前             |
|--------|----------------|-----------------|
| ε      | 利用者あるいは介護者が場所や | 場所や表示、操作手順が容易に理 |
| 変更項目   | 表示、操作手順を容易に理解で | 解できるか、電源プラグの着脱や |
| 口全て    | きるか、電源プラグの着脱や充 | 充電状況の表示等が適切か等を  |
| 口評価項目  | 電状況の表示等が適切か等を確 | 確認する。           |
| ■確認方法  | 認する。           |                 |
| 口判定の目安 | 像正の理由          | )理由             |
| 口解釈基準等 | ・主語の明確化のため。    |                 |

(4) 操縦コントロールフバー

| 通し番号   | 変更後                          | 変更前                  |
|--------|------------------------------|----------------------|
| 4      | 利用者あるいは介護者が場所や               | 部品の調整操作(ボタンやレバ       |
| 変更項目   | 操作手順を理解できるかを確認               | 一、ベルト等の操作箇所、操作す      |
| 口全て    | する。装置の位置調整や形状選               | る方向や力加減、手順など)が簡      |
| 口評価項目  | 択が可能であれば、その調整を               | 単にできるか、実際に操作を行っ      |
| ■確認方法  | 行った後の操作性を見る。                 | て確認する。               |
| 口判定の目安 |                              | 利用者が日常的に調整を行うこ       |
| 口解釈基準等 |                              | とが想定される箇所(アームサポ      |
|        |                              | ートやヘッドサポートなど)で、      |
|        |                              | 工具を必要としない箇所を評価       |
|        |                              | <del>ታ</del> る。      |
|        | 甲面の亚象                        | )理由                  |
|        | ・業者がフィッティングを行なった前提で評価を行なうため。 | <b>た前提で評価を行なうため。</b> |
|        |                              |                      |

(5) コントロールボックス

| 通し番号   | 変更後                | 変更前             |
|--------|--------------------|-----------------|
| വ      | 利用者あるいは介護者が回避す     | 回避するための手段が講じられ  |
| 変更項目   | るための手段が講じられている     | ている場合は、装置の位置調整や |
| 口全て    | 場合は、装置の位置調整や着脱、    | 着脱、元に戻すことが容易か等を |
| 口評価項目  | 元に戻すことが容易か等を確認     | 確認する。           |
| ■確認方法  | <del>1</del>       |                 |
| ■判定の目安 | A:対応できる。           | A:対応できる。        |
| 口解釈基準等 | B:対応はできるが、容易では     | В:              |
|        | ない。                | C:対応できない。回避するため |
|        | C: <u>全くできない。</u>  | の手段が不十分。        |
|        | 修正の理由              | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。        |                 |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | ቲ <b>め</b> 。    |

| 通し番号   | 変更後                | 変更前             |
|--------|--------------------|-----------------|
| 9      | 利用者あるいは介護者が回避す     | 回避するための手段が講じられ  |
| 変更項目   | るための手段が講じられている     | ている場合は、装置の位置調整や |
| 口全て    | 場合は、装置の位置調整や着脱、    | 着脱、元に戻すことが容易か等を |
| 口評価項目  | 元に戻すことが容易か等を確認     | 確認する。           |
| ■確認方法  | <del>ታ</del> る。    |                 |
| ■判定の目安 | A:対応できる。           | A:対応できる。        |
| 口解釈基準等 | B:対応はできるが、容易では     | В:              |
|        | ない。                | C:対応できない。回避するため |
|        | C: <u>全くできない。</u>  | の手段が不十分。        |
|        | 修正の理由              | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。        |                 |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | ľð,             |

#### (6) スイッチ

| し番号    | 変更後            | 変更前             |
|--------|----------------|-----------------|
|        | 利用者あるいは介護者が場所及 | 場所及び操作方法が容易に理解  |
| 更項目    | び操作方法を容易に理解できる | できるか、設置位置は適切か、形 |
|        | か、設置位置は適切かを確認す | 状選択ができるか等を確認する。 |
| 口評価項目  | <b>2</b> °     |                 |
| ■確認方法  | 修正0            | 修正の理由           |
| 定の目安   | ・主語の明確化のため。    |                 |
| 口解釈基準等 |                |                 |

#### (7) 走行操作

| 通し番号   | 変更後            | 変更前           |
|--------|----------------|---------------|
| 8      | 利用者がその場で回転して確認 | その場で回転して確認する。 |
| (旧15)  | <del>4</del>   |               |
| 変更項目   |                |               |
| 口全て    |                |               |
| □評価項目  | 修正の理由          | )理由           |
| ■確認方法  | ・主語の明確化のため。    |               |
| コ判定の目安 |                |               |
| □解釈基準等 |                |               |

#### (8) 走行操作感

| 通し番号   | 変更後                   | 変更前              |
|--------|-----------------------|------------------|
| 6      | 利用者が操作による体感、及び        | 操作による体感、及び目視により  |
| (IB16) | <u>他者が</u> 目視により確認するこ | 確認すること。急発進後 3~5m |
| 変更項目   | と。急発進後 3~5m走行し、体      | 走行し、体幹の安定性、不安感を  |
| 口全て    | 幹の安定性、不安感を確認する。       | 確認する。            |
| 口評価項目  | 前方に障害物が無い平坦地で実        | 前方に障害物が無い平坦地で実   |
| ■確認方法  | 施する。                  | 施する。             |
| 口判定の目安 | ※タイヤの空気圧は安定してい        | ※2 タイヤの空気圧は安定し   |
| 口解釈基準等 | ること、屋内の平坦地での実施        | ていること、屋内の平坦地での実  |
|        | を前提とする。               | 施を前提とする。         |
|        |                       |                  |
|        | 0 王剝                  | 修正の理由            |
|        | ・主語の明確化のため。           |                  |
|        | ・評価基準の表記方法を変更したため。    | ため。              |

| 出来一里   | <b>黎</b> 更後        | <b>黎</b> 車前     |
|--------|--------------------|-----------------|
| 10     | 5体感、及び             | 操作による体感、及び目視により |
| (旧17)  | 他者が目視により確認するこ      | 確認すること。最大速度にて3~ |
| 変更項目   | と。最大速度にて3~5m走行後、   | 5m走行後、急停止したときの体 |
| 口全て    | 急停止したときの体幹の安定      | 幹の安定性、不安感を確認する。 |
| 口評価項目  | 性、不安感を確認する。        | 前方に障害物が無い平坦地で実  |
| ■確認方法  | 前方に障害物が無い平坦地で実     | 施する。            |
| 口判定の目安 | 施する。               | ※2 タイヤの空気圧は安定し  |
| □解釈基準等 | ※タイヤの空気圧は安定してい     | ていること、屋内の平坦地での実 |
|        | ること、屋内の平坦地での実施     | 施を前提とする。        |
|        | を前提とする。            |                 |
|        |                    |                 |
|        | 像正の理由              | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。        |                 |
|        | ・評価基準の表記方法を変更したため。 | 1. &b.          |

| 通し番号    | 変更後                               | 変更前               |
|---------|-----------------------------------|-------------------|
| -       | 利用者が操作による体感、及び                    | 操作による体感、及び目視により   |
| (II 18) | <u>他者が</u> 目視により確認するこ             | 確認すること。最大速度にて3~   |
| 変更項目    | と。最大速度にて 3~5m走行後、                 | 5m走行後、180 度旋回したとき |
| 口全て     | 180 度旋回したときの体幹の安                  | の体幹の安定性、不安感を確認す   |
| 口評価項目   | 定性、不安感を確認する。                      | 9°                |
| ■確認方法   | 左・右回転で確認する。                       | 左・右回転で確認する。       |
| 口判定の目安  | 前方に障害物が無い平坦地で実                    | 前方に障害物が無い平坦地で実    |
| 口解釈基準等  | 施する。                              | 施する。              |
|         | ※タイヤの空気圧は安定してい                    | ※2 タイヤの空気圧は安定して   |
|         | ること、屋内の平坦地での実施                    | いること、屋内の平坦地での実施   |
|         | を前提とする。                           | を前提とする。           |
|         | <b>修正</b> 0                       | 修正の理由             |
|         | ・主語の明確化のため。<br>・評価基準の表記方法を変更したため。 | <i>t</i> ≥め。      |
|         |                                   |                   |

| 通し番号   | 変更後                   | 変更前             |
|--------|-----------------------|-----------------|
| 12     | 利用者が操作による体感、及び        | 操作による体感、及び目視により |
| (IB20) | <u>他者が</u> 目視により確認するこ | 確認すること。         |
| 変更項目   | ۲°                    | 離れた位置から最大速度で走行  |
| 口全て    | 離れた位置から最大速度で走行        | 後、直進で実用段差を上がったと |
| 口評価項目  | 後、直進で実用段差を上がった        | きの体幹の安定性、不安感を確認 |
| ■確認方法  | ときの体幹の安定性、不安感を        | する。             |
| 口判定の目安 | 確認する。                 | ※3 この項目は要求事項ではな |
| ■解釈基準等 | ※この項目は要求事項ではな         | い。そのため、数値が設定されて |
|        | い。そのため、数値が設定され        | いる場合にのみ、確認のため評価 |
|        | ている場合にのみ、確認のため        | を実施すること。        |
|        | 評価を実施すること。            |                 |
|        |                       |                 |
|        | 開示された実用段差             |                 |
|        | 取説に記載されていなければ、        |                 |
|        | 申請時にメーカーへ確認するこ        |                 |
|        | 4                     |                 |
|        |                       |                 |
|        | 像正の理由                 | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。           |                 |
|        | ・評価基準の表記方法を変更したため。    | c.bb.           |

| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日排一門   | - 本田 ※           | 指旧长                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------|
| <u>利用者が</u> 操作による体感、及び<br>他者が目視により確認すること。<br>と。<br>後、直進で実用段差を降りたと<br>きの体幹の安定性、不安感を確認する。<br>※、この項目は要求事項ではない。そのため、数値が設定されている場合にのみ、確認のため<br>が移動するため、コントロールレバーから腕が落ちないか(スイッチが切れないか)も確認すること。<br>※段差を下りるとき前方に重心が移動するため、コントロールレイーから腕が落ちないか(スイッチが切れないか)も確認すること。<br>※段差を下りるとき前方に重心が移動するため、コントロールレイーがも腕が落ちないか(スイッチが切れないか)も確認すること。<br>無限に記載されていなければ、申請時にメーカーへ確認すること | 国の軍力   | 及不改              | <b>炎大</b> 型              |
| 他者が目視により確認すること。<br>と。<br>離れた位置から最大速度で走行<br>後、直進で実用段差を降りたと<br>きの体幹の安定性、不安感を確<br>認する。<br>※この項目は要求事項ではな<br>い。そのため、数値が設定され<br>ている場合にのみ、確認のため<br>評価を実施すること。<br>※段差を下りるとき前方に重心<br>が移動するため、コントロール<br>レバーから腕が落ちないか(ス<br>イッチが切れないか)も確認す<br>ること。<br>関訳に記載されていなければ、<br>申請時にメーカーへ確認すること。<br>とこと。<br>を正の・・主語の明確化のため。<br>・・評価基準の表記方法を変更したれ                             | 13     |                  | 操作による体感、及び目視により          |
| と。<br>離れた位置から最大速度で走行<br>後、直進で実用段差を降りたと<br>きの体幹の安定性、不安感を確認する。<br>※この項目は要求事項ではない。そのため、数値が設定されている場合にのみ、確認のため<br>評価を実施すること。<br>※段差を下りるとき前方に重心が移動するため、コントロール<br>レバーから腕が落ちないか(ス<br>イッチが切れないか)も確認すること。<br>が移動するため、コントロール<br>レバーから腕が落ちないか(ス<br>イッチが切れないか)も確認すること。<br>場話に記載されていなければ、<br>申請時にメーカーへ確認すること。                                                          | (IB22) |                  | 確認すること。                  |
| 離れた位置から最大速度で走行後、直進で実用段差を降りたときの体幹の安定性、不安感を確認する。 ※この項目は要求事項ではない。そのため、数値が設定されている場合にのみ、確認のため評価を実施すること。 ※段差を下りるとき前方に重心が移動するため、コントロールレバーから腕が落ちないか(スイッチが切れないか)も確認すること。 脚示された実用段差型説に記載されていなければ、申請時にメーカーへ確認すること。                                                                                                                                                  |        | ۲°               | 離れた位置から最大速度で走行           |
| 後、直進で実用段差を降りたと<br>きの体幹の安定性、不安感を確<br>認する。<br>※この項目は要求事項ではな<br>い。そのため、数値が設定され<br>ている場合にのみ、確認のため<br>評価を実施すること。<br>※段差を下りるとき前方に重心<br>が移動するため、コントロール<br>レバーから腕が落ちないか(ス<br>イッチが切れないか)も確認す<br>ること。<br>開示された実用段差<br>即説に記載されていなければ、<br>申請時にメーカーへ確認すること。<br>とこと。                                                                                                   | 口全て    | 離れた位置から最大速度で走行   | 後、直進で実用段差を降りたとき          |
| きの体幹の安定性、不安感を確認する。 ※この項目は要求事項ではない。そのため、数値が設定されている場合にのみ、確認のためが殺害を下りるとき前方に重心が移動するため、コントロールレバーから腕が落ちないか(スイッチが切れないか)も確認すること。 開示された実用段差 明説に記載されていなければ、申請時にメーカーへ確認すること と                                                                                                                                                                                       | 口評価項目  |                  | の体幹の安定性、不安感を確認す          |
| 認する。 ※この項目は要求事項ではない。そのため、数値が設定されている場合にのみ、確認のため<br>評価を実施すること。 ※段差を下りるとき前方に重心が移動するため、コントロールレバーから腕が落ちないか(スイッチが切れないか)も確認すること。 開示された実用段差<br>関説に記載されていなければ、申請時にメーカーへ確認すること。                                                                                                                                                                                    | ■確認方法  |                  | 9°                       |
| ※この項目は要求事項ではない。そのため、数値が設定されている場合にのみ、確認のため評価を実施すること。 ※段差を下りるとき前方に重心が移動するため、コントロールレバーから腕が落ちないか(スイッチが切れないか)も確認すること。 開示された実用段差取説に記載されていなければ、申請時にメーカーへ確認することと ・主語の明確化のため。・主語の明確化のため。・主語の明確化のため。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                           | 口判定の目安 | 認する。             | ※3 この項目は要求事項ではな          |
| 値が設定され<br>と。<br>き町方に重心<br>コントロール<br>ちないか (ス<br>か) も確認す<br>いなければ、<br>へ確認するこ<br>を配列するこ<br>を正のこめ。                                                                                                                                                                                                                                                           | ■解釈基準等 | ※この項目は要求事項ではな    | い。そのため、数値が設定されて          |
| 、 確認のため<br>と。<br>き前方に重心<br>コントロール<br>ちないか (ス<br>か) も確認す<br>いなければ、<br>へ確認するこ<br>修正の<br>さめ。                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                  | いる場合にのみ、確認のため評価          |
| と。<br>き町方に重心<br>コントロール<br>ちないか (ス<br>か) も確認す<br>いなければ、<br>へ確認するこ<br>修正の<br>さめ。                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ている場合にのみ、確認のため   | を実施すること。                 |
| き前方に重心<br>コントロール<br>ちないか (ス<br>か) も確認す<br>いなければ、<br>へ確認するこ<br>修正の<br>:め。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 評価を実施すること。       | ※4 段差を下りるとき前方に重          |
| コントロール<br>もないか (ス<br>か) も確認す と<br>いなければ、<br>「いなければ、<br>「<br>を<br>にの3<br>を<br>を<br>を<br>ことが<br>した<br>も<br>を<br>いなければ、<br>は<br>いなければ、<br>は<br>を<br>した<br>も<br>は<br>いなければ、<br>は<br>し<br>いなければ、<br>は<br>し<br>いなければ、<br>は<br>も<br>いなければ、<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は                       |        | ※段差を下りるとき前方に重心   | 心が移動するため、コントロール          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | が移動するため、コントロール   | レバーから腕が落ちないか(スイ          |
| <ul> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | フバーかの腕が落わないか(ス   | ッチが切れないか)も確認するこ          |
| 5 こと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  | ۲۰                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | II<br>Y          |                          |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 開示された実用段差        | 禁止行為(1)                  |
| 請時にメーカーへ確認するこ   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 取説に記載されていなければ、   | 取扱説明書等で禁止している行           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 田謡時にメーナー < 確認する: | カークニント 古女郎の一子類一          |
| (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                  | 急に 1/2・1/3・10日教書に名表り<br> |
| 4<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 7                | て著しく不安定の場合のみC評           |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  | 価とする。                    |
| 修正の<br>主語の明確化のため。<br>評価基準の表記方法を変更したた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                  | (禁止行為であっても、通常行わ          |
| 修正の<br>主語の明確化のため。<br>評価基準の表記方法を変更したた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                  | れる動作の範囲内で著しく危険           |
| ・<br>主語の明確化のため。<br>評価基準の表記方法を変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  | であってはならない。)              |
| 主語の明確化のため。<br>評価基準の表記方法を変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 修正の              | り理由                      |
| ・評価基準の表記方法を変更したため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | ・評価基準の表記方法を変更した? | <i>t</i> ε <b>છ</b> 。    |

| 14            | 444                |    |
|---------------|--------------------|----|
|               | 走行中に間違って電源スイッチ     |    |
| (H =)         | を切っても不安感は無いか       |    |
| 変更項目          | 平地を最大速度で走行し、電源     |    |
| <b>■</b> 全て 3 | <b>を切る</b> 。       |    |
|               | A:体幹が安定し、不安感がな     |    |
| 口確認方法         | ر<br>د             |    |
| 口判定の目安        | B:不安感が生ずるが、実際に     |    |
| 口解釈基準等        | 落下するほどではない。        |    |
|               | C:落下する危険性がある。      |    |
|               |                    |    |
|               |                    |    |
|               | 修正の理由              | 理由 |
| •             | - JASPA の危険源対応のため。 |    |
|               |                    |    |

(9)着脱式部品(アームサポート、フットサポート、バックサポート、車輪、等)の 着脱操作

| 通し番号 | 15              | (H23)                          | 変更項目                            | 口全て                            | 口評価項目                    | ■確認方法         | 口判定の目安 | 口解釈基準等 |             |                |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|-------------|----------------|
| 変更後  | 利用者あるいは介護者が部品の  | 着脱操作、跳ね上げ操作、その                 | 他の操作(ボタンやレバー等の操                 | 作箇所、操作する方向や力加減、                | 手順など <u>)を</u> 簡単にできるか、実 | 際に操作を行って確認する。 |        | 像正の理由  | ・主語の明確化のため。 | ・確認方法を明確にするため。 |
| 変更前  | 部品の着脱操作(ボタンやレバー | 着脱操作、跳ね上げ操作、その 等の操作箇所、操作する方向や力 | 他の操作(ボタンやレバー等の操 加減、手順など)が簡単にできる | 作箇所、操作する方向や力加減、 か、実際に操作を行って確認す | 8°                       |               |        | )理由    |             |                |

| 通し番号   | 変更後              | 変更前             |
|--------|------------------|-----------------|
| 16     | 利用者あるいは介護者が着脱可   | 着脱可能な部品について、装着時 |
| (旧24)  | 能な部品について、装着時に完全  | に完全に固定できているか、実際 |
| 変更項目   | に固定できているか、実際に操作  | に操作を行って確認する。    |
| 口全て    | を行って確認する。        |                 |
| 口評価項目  |                  |                 |
| ■確認方法  | 利用者に不快感をもたらす極め   |                 |
| 口判定の目安 | てつよいガタがある場合、C 評価 |                 |
| ■解釈基準等 |                  |                 |
|        | <b>修正</b> 0      | 修正の理由           |
|        | ・主語の明確化のため。      |                 |
|        | ・解釈基準の変更のため。     |                 |

変更前

通し番号

(10) 折りたたみ式部品(フレーム、パックサポート、フットサポート、等)の折り たたみ操作

| 通し番号   | 変更後                             | 変更前             |
|--------|---------------------------------|-----------------|
| 17     | 利用者あるいは介護者が部品の                  | 部品の折りたたみ操作(ボタンや |
| (旧25)  | 折りたたみ操作(ボタンやレバー                 | レバー等の操作箇所、操作する方 |
| 変更項目   | 等の操作箇所、操作する方向や力 向や力加減、手順など)が簡単に | 向や力加減、手順など)が簡単に |
| 口全て    | 加減、手順など) <u>を</u> 簡単にできる        | できるか、実際に操作を行って確 |
| 口評価項目  | か、実際に操作を行って確認す                  | 閣する。            |
| ■確認方法  | 8°                              |                 |
| 口判定の目安 |                                 |                 |
| 口解釈基準等 | 像正の理由                           | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。                     |                 |
|        |                                 |                 |

| !        |                          |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 18       | 利用者あるいは介護者が折りた           | 折りたたみ可能な部品について、          |
| (IB26)   | たみ可能な部品について、使用時          | 使用時の固定性が得られている           |
| 変更項目     | の固定性が得られているかを実           | かを実際に操作を行って確認す           |
| 口全て      | 際に操作を行って確認する。            | 9°                       |
| □評価項目    | 利用者に不快感をもたらす極め           |                          |
| ■無戮力労    | てつよいガタがある場合、C 評価         |                          |
| 口判定の目安   |                          |                          |
| ■解釈基準等   | <b>修正</b> 0              | 修正の理由                    |
|          | ・主語の明確化のため。              |                          |
|          | ・解釈基準の変更のため。             |                          |
| (11)調整式部 | (11) 調整式部品(張り調整、フットサポート、 | フットサポート、アームサポート、ヘッドサポート、 |
| ブレーキ等)の  |                          |                          |
| 調整操作     |                          |                          |
| 通し番号     | 変更後                      | 変更前                      |
| 1 9      | 部品の調整操作(ボタンやレバ           | 部品の調整操作(ボタンやレバ           |
| (旧27)    | 一、ベルト等の操作箇所、操作す          | 一、ベルト等の操作箇所、操作す          |
| 変更項目     | る方向や力加減、手順など)が簡          | る方向や力加減、手順など)が簡          |
| 口全て      | 単にできるか、実際に操作を行っ          | 単にできるか、実際に操作を行っ          |
| 口評価項目    | て確認する。                   | て確認する。                   |
| ■確認方法    | 利用者 <u>あるいは介護者</u> が日常的  | 利用者が日常的に調整を行うこ           |
| 口判定の目安   | に調整を行うことが想定される           | とが想定される箇所(アームサポ          |
| 口解釈基準等   | 箇所(アームサポートやヘッドサ          | ートやヘッドサポートなど)で、          |
|          | ポートなど)で、工具を必要とし          | 工具を必要としない箇所を評価           |
|          | ない箇所を評価する。               | <b>\$ \$ \$ \$</b>       |
|          |                          |                          |
|          | 修正の理由                    | )理由                      |
|          | ・主語の明確化のため。              |                          |
|          |                          |                          |

| 変更前  |                |                  |      |     |       | 修正の理由 |              |        |
|------|----------------|------------------|------|-----|-------|-------|--------------|--------|
| 変更後  | 利用者に不快感をもたらす極め | てつよいガタがある場合、C 評価 |      |     |       | 修正0   | ・解釈基準の変更のため。 |        |
| 通し番号 | 20             | (旧28)            | 変更項目 | 口全て | 口評価項目 | 口確認方法 | 口判定の目安       | ■解釈基準等 |

(12) ブレーキ操作

| 自つ困り   | 変更後                                | <b>麥更</b> 町 |
|--------|------------------------------------|-------------|
| 2 1    | 操作が簡単にできるか                         |             |
| (IB53) |                                    |             |
| 変更項目   | パーキングブレーキや介助ブレ                     |             |
| ■全て    | ーキをかける・外す操作(レバー                    |             |
| 口評価項目  | やペダル等の操作箇所、操作する                    |             |
| 口確認方法  | 方向や力加減、手順など)が簡単                    |             |
| 口判定の目安 | にできるか、実際に操作を行って                    |             |
| 口解釈基準等 | 確認する。                              |             |
|        |                                    |             |
|        | A:操作が簡単にできる。                       |             |
|        | B:操作できるが簡単ではない。                    |             |
|        | C:操作できない。                          |             |
|        |                                    |             |
|        | 像正の理由                              | 田町          |
|        | <ul><li>JASPA の危険源対応のため。</li></ul> |             |

(13) 転倒防止装置 編1 乗早

| 通し番号   | 変更後               | 変更前 |
|--------|-------------------|-----|
| 2.2    | 簡単に操作できるか         |     |
| (IB54) |                   |     |
| 変更項目   | 転倒防止装置の操作(ボタンやレ   |     |
| ■全て    | バー等の操作箇所、操作する方向   |     |
| 口評価項目  | や力加減、手順など)が簡単にで   |     |
| 口確認方法  | きるか、実際に操作を行って確認   |     |
| 口判定の目安 | <del>ታ</del> る。   |     |
| □解釈基準等 |                   |     |
|        | A:操作が簡単にできる。      |     |
|        | B:操作できるが簡単ではない。   |     |
|        | C:操作できない。         |     |
|        |                   |     |
|        | 修正の理由             | 理由  |
|        | ・JASPA の危険源対応のため。 |     |
|        |                   |     |

2. 安全性 (1)全般

| 変更前  |                 |       |                  |     |       | )理由   |              |        |
|------|-----------------|-------|------------------|-----|-------|-------|--------------|--------|
| 変更後  | 軽傷事故がかなり起きる場合、C | 評価    | ※軽傷事故 (病院にかかるような | 事故) |       | 修正の理由 | ・解釈基準の変更のため。 |        |
| 通し番号 | 23              | (旧29) | 変更項目             | 口全て | 口評価項目 | 口確認方法 | 口判定の目安       | ■解釈基準等 |

| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変更前                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | すを 走行使用時に利用者が車いすを    |
| 変更項目 利用者の下肢に接触する危險<br>全て<br>評価項目<br>確認方法 利用者の下肢(特に足部)がキー<br>判定の目安 ターと干渉しないか、実際に<br>※フットサポートを適切な状<br>※フットサポートを適切な状<br>に調整して評価する。<br>A:接触することはない。<br>B:下肢に接触することはない。<br>B:下肢に接触することはない。<br>C:下肢を傷つける危険性が<br>い。<br>軽傷事故がかなり起きる場合<br>評価<br>・安全に関するスケールを揃                                             | 一が ターンしたときにキャスターが    |
| 全て                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 険性 利用者の下肢にぶつかる危険性    |
| 利用者の下肢(特に足部)がキーターと干渉しないか、実際に等を行って確認する。         ※フットサポートを適切な状に調整して評価する。         A:接触することはない。         が、傷つける可能性は低い。         が、傷つける可能性は低い。         C:下肢を傷つける危険性がい。         E 等傷事故がかなり起きる場合         評価         ・安全に関するスケールを揃っ         ・確認方法を明確にするため         ・確認方法を明確にするため                            | はないか                 |
| 利用者の下肢(特に足部)がキーターと干渉しないか、実際にを行って確認する。 ※フットサポートを適切な状に調整して評価する。  A:接触することはない。 B:下肢に接触することはあが、傷つける可能性は低い。 C:下肢を傷つける危険性がし。 と:安全に関するスケールを揃・安全に関するスケールを揃・・安全に関するスケールを                                                                                                                                  |                      |
| ターと干渉しないか、実際に         を行って確認する。         ※フットサポートを適切な状         に調整して評価する。         A:接触することはない。         B:下肢に接触することはなが、         が、傷つける可能性は低い。         C:下肢を傷つける危険性がい。         軽傷事故がかなり起きる場合         評価 <td・安全に関するスケールを揃・確認方法を明確にするため< td="">         ・確認方法を明確にするため</td・安全に関するスケールを揃・確認方法を明確にするため<> | キャス 利用者の下肢(特に足部)がキャス |
| を行って確認する。<br>※フットサポートを適切な状<br>に調整して評価する。<br>A:接触することはない。<br>B:下肢に接触することはあが、傷つける可能性は低い。<br>C:下肢を傷つける危険性が<br>い。<br>軽傷事故がかなり起きる場合<br>評価<br>・安全に関するスケールを揃・確認方法を明確にするため                                                                                                                               | こ操作 ターと干渉しないか、実際に操作  |
| ットサポートを適切な状盤して評価する。<br>整して評価する。<br>「下肢に接触することはない。<br>「おびたを可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が事故がかなり起きる場合事故がかなり起きる場合                                                                                                                                                                                           | を行って確認する。            |
| 整して評価する。<br>接触することはない。<br>下肢に接触することはあ<br>傷つける可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が<br>下肢を傷つける危険性が<br>手故がかなり起きる場合<br>事故がかなり起きる場合                                                                                                                                                                                 | 状態   ※6 フットサポートを適切な状 |
| 接触することはない。<br>下肢に接触することはあ<br>傷つける可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が<br>下肢を傷つける危険性が<br>事故がかなり起きる場合<br>事故がかなり起きる場合                                                                                                                                                                                             | 態に調整して評価する。          |
| 接触することはない。<br>下肢に接触することはあ<br>傷つける可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が<br>下肢を傷つける危険性が<br>事故がかなり起きる場合<br>事故がかなり起きる場合                                                                                                                                                                                             | ※7 キャスターを1回転させる      |
| 接触することはない。<br>下肢に接触することはあ<br>傷つける可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が<br>下肢を傷つける危険性が<br>事故がかなり起きる場合<br>事故がかなり起きる場合                                                                                                                                                                                             | 範囲で確認すること。フットサポ      |
| 接触することはない。<br>下肢に接触することはあ<br>傷つける可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が<br>下肢を傷つける危険性が<br>事故がかなり起きる場合<br>幸女がかなり起きる場合                                                                                                                                                                                             | 一ト等で足が後方に落ちないよ       |
| 接触することはない。<br>下肢に接触することはあ<br>傷つける可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が<br>下肢を傷つける危険性が<br>事故がかなり起きる場合<br>事故がかなり起きる場合                                                                                                                                                                                             | うに固定されていること。         |
| 接触することはない。<br>下肢に接触することはあ<br>傷つける可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が<br>事故がかなり起きる場合<br>事故がかなり起きる場合<br>全に関するスケールを揃                                                                                                                                                                                             |                      |
| 下肢に接触することはあ傷つける可能性は低い。<br>傷つける可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が<br>事故がかなり起きる場合<br>全に関するスケールを揃                                                                                                                                                                                                               | A:接触することはない。         |
| 傷つける可能性は低い。<br>下肢を傷つける危険性が<br>事故がかなり起きる場合<br>主に関するスケールを揃<br>整方法を明確にするため                                                                                                                                                                                                                          | <u>කිනි</u> B:       |
| 下肢を傷つける危険性が<br>事故がかなり起きる場合<br>全に関するスケールを揃<br>認方法を明確にするため                                                                                                                                                                                                                                         | 。 C:接触する危険性がある。      |
| 事故がかなり起きる場合<br>(全に関するスケールを揃<br>認方法を明確にするため                                                                                                                                                                                                                                                       | が高                   |
| 事故がかなり起きる場合         4         会に関するスケールを揃認方法を明確にするため                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 全に関するスケールを揃認方法を明確にするため                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>高, C</b>          |
| 修正・<br>・安全に関するスケールを揃え<br>・確認方法を明確にするため。                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| ・安全に関するスケールを揃え・確認方法を明確にするため。                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正の理由                |
| ・確認方法を明確にするため。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 揃えるため。               |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>&amp;</b> °       |
| ・判定の目安を全て三段階にするため。                                                                                                                                                                                                                                                                               | にするため。               |
| ・解釈基準の変更のため。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |

| 通し番号   | 変更後                                                  | 変更前             |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.5    | 利用者が足部をフットサポート                                       | 利用者が足部をフットサポート  |
| (旧31)  | に置いた状態で、足部を触るよう                                      | に置いた状態で、足部を触るよう |
| 変更項目   | に体幹を前方に倒した時、車いす                                      | に体幹を前方に倒した時、車いす |
| 口全て    | 後輪が浮き上がるなどの転倒に                                       | 後輪が浮き上がるなどの転倒に  |
| 口評価項目  | つながる不安定さがあるか、実際                                      | つながる不安定さがあるか、実際 |
| ■確認方法  | に操作を行って確認する。                                         | に操作を行って確認する。    |
| ■判定の目安 | ※「床のモノを拾う」ような動作                                      | ※8 「床のモノを拾う」ような |
| ■解釈基準等 | は、本来的にはフットプレートか                                      | 動作は、本来的にはフットプレー |
|        | ら足を下ろして動作を行うべき                                       | トから足を下ろして動作を行う  |
|        | であるが、現状としてこのような                                      | べきであるが、現状としてこのよ |
|        | 行為が行われることがあること                                       | うな行為が行われることがある  |
|        | から、評価項目として掲げる。土                                      | ことから、評価項目として掲げ  |
|        | ャスターを後ろ向きにして、深く                                      | 8.              |
|        | 腰掛け、足元のモノを拾う動作を                                      |                 |
|        | <del>4</del> 8°                                      |                 |
|        | A:転倒することはない。                                         | A:転倒する危険性はない。   |
|        | B:転倒しないが、ゆれや音が生                                      | B:著しいゆれや音が生じる等の |
|        | じる等の不安定さがある。                                         | 不安定さがある。        |
|        | C:転倒する危険性がある。                                        | C:転倒する危険性がある。   |
|        | 転倒して、軽傷事故がかなり起き                                      |                 |
|        | る場合、C評価                                              |                 |
|        | 修正 <i>0</i>                                          | 修正の理由           |
|        | ・確認方法を明確にするため。<br>・判定の目安を全て三段階にするため。<br>・経野基準の率軍のため、 | £δ,             |
|        | にもくまして、ダインこうこ                                        |                 |

| 変更前  |                 |       |      |     |       | 修正の理由 | ため。                |        |
|------|-----------------|-------|------|-----|-------|-------|--------------------|--------|
| 変更後  | 軽傷事故がかなり起きる場合、C | 評価    |      |     |       | 像正(   | ・安全に関するスケールを揃えるため。 |        |
| 通し番号 | 2.7             | (旧56) | 変更項目 | 口全て | 口評価項目 | 口確認方法 | 口判定の目安             | ■解釈基準等 |

| 変更前  |                 |       |      |     |       | 修正の理由 | ため。                |        |
|------|-----------------|-------|------|-----|-------|-------|--------------------|--------|
| 変更後  | 軽傷事故がかなり起きる場合、C | 評価    |      |     |       | 修正0   | ・安全に関するスケールを揃えるため。 |        |
| 通し番号 | 28              | (旧57) | 変更項目 | 口全て | 口評価項目 | 口確認方法 | 口判定の目安             | ■解釈基準等 |

| 変更前  |      |
|------|------|
| 変更後  | 変更なし |
| 通し番号 | 2 9  |

### (5) 着脱部品の着脱操作

|   | 変更後                                      | 変更前              |
|---|------------------------------------------|------------------|
|   | A:手指を傷つけることはない。                          | A:手指を傷つける危険性が低   |
|   | B:手指に接触することがある                           | رى               |
|   | が、傷つける可能性は低い。                            | B:               |
|   | C:手指を傷つけたり挟み込んだ                          | C:手指を傷つけたり挟み込んだ  |
|   | りする危険性が高い。                               | りする危険性が高い。       |
|   |                                          |                  |
|   | 軽傷事故がかなり起きる場合、C                          |                  |
|   | 甲山                                       |                  |
|   |                                          |                  |
|   |                                          |                  |
|   | 修正 <i>0</i>                              | 修正の理由            |
|   | ・判定の目安を全て三段階にするため。<br>・安全に関するスケールを揃えるため。 | గ్రామం<br>గ్రామం |
| _ |                                          |                  |

#### (6) 折りたたみ操作

| 通し番号   | 変更後                                      | 変更前             |
|--------|------------------------------------------|-----------------|
| 3.1    | A:手指を傷つけることはない。                          | A:手指を傷つける危険性が低  |
| (旧45)  | B:手指に接触することがある                           | <b>5</b> °      |
| 変更項目   | が、傷つける可能性は低い。                            | В:              |
| 口全て    | C:手指を傷つけたり挟み込んだ                          | C:手指を傷つけたり挟み込んだ |
| 口評価項目  | りする危険性が高い。                               | りする危険性が高い。      |
| 口確認方法  |                                          |                 |
| ■判定の目安 | 軽傷事故がかなり起きる場合、C                          |                 |
| ■解釈基準等 | 計画                                       |                 |
|        | 像正の理由                                    | )理由             |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。<br>・安全に関するスケールを揃えるため。 | కురు.<br>కురుం  |
|        |                                          |                 |

#### (4)調整操作

| 通し番号                                                  | 変更後                   | 変更前             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3.2                                                   | A:手指を傷つけることはない。       | A:手指を傷つける危険性が低  |
| (IB46)                                                | B:手指に接触することがある        | ر.<br>د         |
| 変更項目                                                  | が、傷つける可能性は低い。         | В:              |
| 口全て                                                   | C:手指を傷つけたり挟み込んだ       | C:手指を傷つけたり挟み込んだ |
| 口評価項目                                                 | りする危険性が高い。            | りする危険性が高い。      |
| <ul><li>□確認方法</li><li>■判定の目安</li><li>■解釈基準等</li></ul> | 軽傷事故がかなり起きる場合、C<br>評価 |                 |
|                                                       |                       | )理由             |
|                                                       | ・判定の目安を全て三段階にするため。    | è ϑo.           |
|                                                       | ・安全に関するスケールを揃えるため。    | : <b>b</b> 0.   |
|                                                       | ・解釈基準の変更のため。          |                 |

### (5)機械式ブレーキ操作 油・毎日

| 通し番号                                                 | 変更後                   | 変更前                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 33                                                   | A:手指を傷つけることはない。       | A:手指を傷つけることはない。 A:手指を傷つける危険性が低  |
| (旧47)                                                | B:手指に接触することがある        | ŝ                               |
| 変更項目                                                 | が、傷つける可能性は低い。         | В:                              |
| <br>口全て                                              | C:手指を傷つけたり挟み込んだ       | C:手指を傷つけたり挟み込んだ C:手指を傷つけたり挟み込んだ |
| 口評価項目                                                | りする危険性が高い。            | りする危険性が高い。                      |
| <ul><li>□確認方法</li><li>■判定の目安</li><li>■報告 業</li></ul> | 軽傷事故がかなり起きる場合、C<br>評価 |                                 |
| +                                                    | 像正の理由                 | )理由                             |
|                                                      | ・判定の目安を全て三段階にするため。    | <b>፟</b> ະ <i>ອ</i> ິ           |
|                                                      | ・安全に関するスケールを揃えるため。    | i do.                           |

(6) 転倒防止

| 変更後<br>A:転倒を防止することができ                    |
|------------------------------------------|
| <u>る。</u><br>B:手指に接触することがある              |
| が、傷つける可能性は低い。<br>C:装置が作用しない、あるいは         |
| 転倒する危険性がある。                              |
| 軽傷事故がかなり起きる場合、C<br>評価                    |
|                                          |
| ・判定の目安を全て三段階にするため。<br>・安全に関するスケールを揃えるため。 |

3. 取說·表示 (1) 取扱説明書

| 35<br>(IB48) |                 | <b>心わかい カギい 神所 「 な る か</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------|
| (旧48)        | ①利用者に必要な項目を網羅し  | しんびい ツァット・海にニーのつうこ         |
|              | ているか            | ②利用者に必要な事項が記載さ             |
| 変更項目         | ②その項目が引きやすいか    | れているか                      |
| 口全て          | ③図や写真が使用され分かりや  | ③文字が大きいか                   |
| 口評価項目        | すいか             | 4表現が分かりやすいか                |
| ■確認方法        | ④文字が大きいか        | 等を確認する。                    |
| ■判定の目安       | ⑤表現が分かりやすいか     |                            |
| 口解釈基準等       | 等を確認する。         |                            |
|              | 判定不要。コメント、問題点を具 | A:容易に理解できる。                |
|              | 体的に記載する。        | B:理解できるが容易ではない。            |
|              |                 | C:理解できない、あるいは必要            |
|              | 取扱説明書の内容・表現について | な情報が掲載されていない。              |
|              | 改善の必要性がある場合は、指摘 |                            |
|              | 事項とする。          |                            |
|              | 利用者や介護者に危害が及ぶよ  |                            |
|              | うな重大な情報で、かつ、その内 |                            |
|              | 容に誤りのあるもの、あるいは理 |                            |
|              | 解することが極めて困難な場合  |                            |
|              | は重大指摘事項とする。     |                            |
|              | 世帯の正象           | 田重(                        |
|              | ・取扱説明書には判定不必要で、 | コメント、問題点を具体的に記載            |
|              | するようにするため。      |                            |

#### (2) 表示

|      |                 |                 | Laly            |                 |                 |                  |                |                 |                 |                |             |                 | بحد                  |            |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|
| 変更前  | A:容易に理解できる。     | B:理解できるが容易ではない。 | C:理解できない、あるいは必要 | な情報が表示されていない。   |                 |                  |                |                 |                 |                |             | 修正の理由           | コメント、問題点を具体的に記載      |            |
| 変更後  | 判定不要。コメント、問題点を具 | 体的に記載する。        |                 | 表示の内容・表現について改善の | 必要性がある場合は、指摘事項と | <del>5</del> 5°. | 利用者や介護者に危害が及ぶよ | うな重大な情報で、かつ、その内 | 容に誤りのあるもの、あるいは理 | 解することが極めて困難な場合 | は重大指摘事項とする。 | 像正 <sub>0</sub> | ・取扱説明書には判定不必要で、コメント、 | するようにするため。 |
| 通し番号 | 36              | (旧49)           | 変更項目            | 口全て             | 口評価項目           | 口確認方法            | ■判定の目安         | 口解釈基準等          |                 |                |             |                 |                      |            |

#### 4. 保守·保清性 (1)保守

| 通し番号     | 変更後               | 変更前             |
|----------|-------------------|-----------------|
| 3.7      | 保守が容易に出来るか        | 保守で問題になる箇所はないか  |
| (0 S EI) | 利用者や介護者が保守を容易に    | 取扱説明書に記載された保守項  |
| 変更項目     | 行うことができるか、問題となる   | 目を、操作した触感及び目視等に |
| 口全て      | 箇所がないか等を、実際に操作を   | より確認する。         |
| ■評価項目    | 行って確認する。          |                 |
| ■確認方法    | 取扱説明書に記載された保守項    |                 |
| ■判定の目安   | 目を、操作した触感及び目視等に   |                 |
| ■解釈基準等   | より確認する。           |                 |
|          | A:容易に行うことができる。    | A:取扱説明書どおりの保守が容 |
|          | B:保守を行うことはできるが、   | 易にでき、問題になる箇所がな  |
|          | 容易ではない。           | ۲°              |
|          | C:保守を行うことができない。   | B:保守内容は複雑であるガ問題 |
|          |                   | になる箇所はない。       |
|          |                   | C:保守内容が複雑で問題になる |
|          |                   | 箇所がある。          |
|          | 修正の理由             | )理由             |
|          | ・他評価基準と文言を統一するため。 | ð。              |
|          | ・確認方法の明確化のため。     |                 |
|          |                   |                 |

#### (2)保清性

| 変更前  | 保清で問題になる箇所はないか |       | 取扱説明書に記載された保清項 | 目を、操作した触感及び目視等に | より確認する。         |            |                |                 |         | A:取扱説明書どおりの保清が容 | 易にでき、問題になる箇所がな  | ١٦٥     | B:保清内容は複雑であるガ問題 | になる箇所はない。 | C:保清内容が複雑で問題になる | 箇所がある。 | 修正の理由           | æ°                |               |  |
|------|----------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|-------------------|---------------|--|
| 変更後  | 保清が容易にできるか     |       | 利用者や介護者が保清の際に容 | 易に行うことができるか、問題と | なる箇所がないか等を、実際に操 | 作を行って確認する。 | 取扱説明書に記載された保清項 | 目を、操作した触感及び目視等に | より確認する。 | A:容易に行うことができる。  | B:保清を行うことはできるが、 | 容易ではない。 | C:保清を行うことができない。 |           |                 |        | 像正 <sub>0</sub> | ・他評価基準と文言を統一するため。 | ・確認方法の明確化のため。 |  |
| 通し番号 | 38             | (旧51) | 変更項目           | 口全て             | ■評価項目           | ■確認方法      | ■判定の目安         | □解釈基準等          |         |                 |                 |         |                 |           |                 |        |                 |                   |               |  |

その他
 (1) その他

| 通し番号   | 変更後                     | 変更前             |
|--------|-------------------------|-----------------|
| 6<br>8 | <u>付属</u> 品(方向指示器、警告音、ミ | オプション品(方向指示器、警告 |
| (旧52)  | ラーなど) についての操作性・安        | 音、ミラーなど)についての操作 |
| 変更項目   | 全性を確認すること。              | 性・安全性を確認すること。   |
| 口全て    |                         |                 |
| 口評価項目  |                         |                 |
| ■確認方法  | 修正の理由                   | )理由             |
| 口判定の目安 | ・文言訂正のため                |                 |
| 口解釈基準等 |                         |                 |

(旧7) ティルティング・リクライニング・レッグエレベーティング操作

| 通し番号   | 変更後              | 変更前                               |
|--------|------------------|-----------------------------------|
| (Ⅱ 8)  |                  | 操作が簡単にできるか                        |
| 変更項目   |                  | 電動ティルティング・リクライニ                   |
| ■全て    |                  | ング・レッグエレベーティング操                   |
| 口評価項目  |                  | 作(ボタンやレバー等の操作箇                    |
| 口確認方法  |                  | 所、操作する方向や力加減、手順                   |
| 口判定の目安 |                  | など)が簡単にできるか、実際に                   |
| 口解釈基準等 |                  | 操作を行って確認する。                       |
|        |                  | A:操作が簡単にできる。                      |
|        |                  | B:操作できるが簡単ではない。                   |
|        |                  | C:操作できない。                         |
|        |                  |                                   |
|        | 修正の理由            | )理由                               |
|        | 当面は評価項目から抜いておいて、 | 当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JIS の動向を |
|        | 探るため。            |                                   |

| 通し番号   | 変更後                   | 変更前                                   |
|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| (6 目)  | 利用者あるいは介護者がティル        | 電動ティルティング・リクライニ                       |
| 変更項目   | <b>ティング・リクライニング・レ</b> | <b>ティング・リクライニング・レ ング・レッグエレベーティング操</b> |
| 口全て    | ッグエレベートィング操作につ        | 作について、使用時に固定性が得                       |
| 口評価項目  | いて、使用時に固定性が得られ        | られているか、実際に操作を行っ                       |
| ■確認方法  | ているか、実際に操作を行って        | て確認する。                                |
| 口判定の目安 | 確認する。                 | 少なくとも、可動範囲の両端と中                       |
| 口解釈基準等 | 少なくとも、可動範囲の両端と        | 間域の3点以上を評価する。                         |
|        | 中間域の3点以上を評価する。        |                                       |
|        | 修正の理由                 | )理由                                   |
|        | ・主語の明確化のため。           |                                       |
|        |                       |                                       |

| 通し番号   | 変更後                             | 変更前             |
|--------|---------------------------------|-----------------|
| (旧10)  | 利用者あるいは介護者が全可動                  | 全可動範囲にわたってティルテ  |
| 変更項目   | 範囲にわたってティルティン   ィング・リクライニング操作を行 | ィング・リクライニング操作を行 |
| 口全て    | グ・リクライニング操作を行い、い、               | い、頭部や臀部のズレが生じる  |
| 口評価項目  | 頭部や臀部のズレが生じるか、                  | か、実際に操作を行って確認す  |
| ■確認方法  | 実際に操作を行って確認する。                  | %               |
| 口判定の目安 | 修正の理由                           | )理由             |
| 口解釈基準等 | ・主語の明確化のため。                     |                 |

| 通し番号   | 変更後                            | 変更前              |
|--------|--------------------------------|------------------|
| (旧19)  |                                | 開示された実用段差を静止状態   |
| 変更項目   |                                | からゆっくり直進で上ったとき   |
| ■全て    |                                | に不安感がないか         |
| 口評価項目  |                                | 操作による体感、及び目視により  |
| 口確認方法  |                                | 体幹の安定性、不安感を確認する  |
| 口判定の目安 |                                | こと。              |
| 口解釈基準等 |                                | ※3 この項目は要求事項ではな  |
|        |                                | い。そのため、数値が設定されて  |
|        |                                | いる場合にのみ、確認のため評価  |
|        |                                | を実施すること。         |
|        |                                | A:体幹が安定し、不安感がない。 |
|        |                                | B:体幹は安定しているが、不安  |
|        |                                | 感がある。または体幹が不安定に  |
|        |                                | なるが、不安感はない。      |
|        |                                | C:体幹が安定せず、不安感があ  |
|        |                                | 9°               |
|        | 像正の理由                          | )理由              |
|        | ・静止状態からの実用段差評価は、操作説明書にある取り扱いの原 | 、操作説明書にある取り扱いの原  |
|        | 則に反するので評価を行なわないとしたため。          | としたため。           |
|        |                                |                  |

| 通し番号   | 変更後                   | 変更前                            |
|--------|-----------------------|--------------------------------|
| (旧21)  |                       | 開示された実用段差を静止状態                 |
| 変更項目   |                       | からゆっくり直進で下りたとき                 |
| ■全て    |                       | に不安感がないか                       |
| 口評価項目  |                       | 操作による体感、及び目視により                |
| 口確認方法  |                       | 体幹の安定性、不安感を確認する                |
| 口判定の目安 |                       | II L.                          |
| 口解釈基準等 |                       | ※3 この項目は要求事項ではな                |
|        |                       | い。そのため、数値が設定されて                |
|        |                       | いる場合にのみ、確認のため評価                |
|        |                       | を実施すること。                       |
|        |                       | ※4 段差を下りるとき前方に重                |
|        |                       | 心が移動するため、コントロール                |
|        |                       | レバーから腕が落ちないか(スイ                |
|        |                       | ッチが切れないか) も確認するこ               |
|        |                       | ۴°                             |
|        |                       | A:体幹が安定し、不安感がない。               |
|        |                       | B:体幹は安定しているが、不安                |
|        |                       | 感がある。または体幹が不安定に                |
|        |                       | なるが、不安感はない。                    |
|        |                       | C:体幹が安定せず、不安感があ                |
|        |                       | 9°                             |
|        | 0 王                   | 修正の理由                          |
|        | ・静止状態からの実用段差評価は       | ・静止状態からの実用段差評価は、操作説明書にある取り扱いの原 |
|        | 則に反するので評価を行なわないとしたため。 | としたため。                         |
|        |                       |                                |

(\*) 座面昇降操作 **通し番号** 

変更前

| (111)  | 国体が確当し 国外 ドサイヤ                                             |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | ・マタ・ロフ・コ米・コ・ナロ・マ・コ・ドロ・タマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 変更項目   |                                                            |
| ■全て    | 電動座面昇降操作(ボタンやレバ                                            |
| 口評価項目  | 一等の操作箇所、操作する方向や                                            |
| 口確認方法  | カ加減、手順など)が簡単にでき                                            |
| 口判定の目安 | るか、実際に操作を行って確認す                                            |
| 口解釈基準等 | °°                                                         |
|        |                                                            |
|        | A:操作が簡単にできる。                                               |
|        | B:操作できるが簡単ではない。                                            |
|        | C:操作できない。                                                  |
|        |                                                            |
|        | 修正の理由                                                      |
|        | ・当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JISの動向                           |
|        | を探るため。                                                     |
|        |                                                            |
|        |                                                            |

| 通し番号   | 変更後             | 変更前                              |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| (旧12)  |                 | 固定時の固定性は保たれている                   |
| 変更項目   |                 | か (気になるほどのガタはない                  |
| ■全て    |                 | か)                               |
| 口評価項目  |                 |                                  |
| 口確認方法  |                 | 電動座面昇降操作について、使用                  |
| 口判定の目安 |                 | 時に固定性が得られているか、実                  |
| 口解釈基準等 |                 | 際に操作を行って確認する。                    |
|        |                 |                                  |
|        |                 | A:固定性が十分に保たれてい                   |
|        |                 | 8°                               |
|        |                 | B:固定性は保たれているが、ゆ                  |
|        |                 | れや音が生じる。                         |
|        |                 | C:固定性が保たれていない。                   |
|        | 修正の理由           | )理由                              |
|        | ・当面は評価項目から抜いておい | 当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JIS の動向 |
|        | を探るため。          |                                  |

(\*) スタンドアップ操作

| 通し番号   | 変更後              | 変更前                             |
|--------|------------------|---------------------------------|
| (旧13)  |                  | 操作が簡単に操作できるか                    |
| 変更項目   |                  |                                 |
| ■全て    |                  | 電動スタンドアップ操作(ボタン                 |
| 口評価項目  |                  | やレバー等の操作箇所、操作する                 |
| 口確認方法  |                  | 方向や力加減、手順など)が簡単                 |
| 口判定の目安 |                  | にできるか、実際に操作を行って                 |
| 口解釈基準等 |                  | 確認する。                           |
|        |                  |                                 |
|        |                  | A:操作が簡単にできる。                    |
|        |                  | B:操作できるが簡単ではない。                 |
|        |                  | C:操作できない。                       |
|        | 修正の理由            |                                 |
|        | ・当面は評価項目から抜いておいて | 当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JISの動向 |
|        | を探るため。           |                                 |
|        |                  |                                 |

| 通し番号   | 変更後             | 変更前                              |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| (旧14)  |                 | 固定時の固定性は保たれている                   |
| 変更項目   |                 | か (気になるほどのガタはない                  |
| ■全て    |                 | か)                               |
| 口評価項目  |                 |                                  |
| 口確認方法  |                 | 電動スタンドアップ操作につい                   |
| 口判定の目安 |                 | て、使用時に固定性が得られてい                  |
| 口解釈基準等 |                 | るか、実際に操作を行って確認す                  |
|        |                 | <b>%</b>                         |
|        |                 |                                  |
|        |                 | A:固定性が十分に保たれてい                   |
|        |                 | 8°                               |
|        |                 | B:固定性は保たれているが、ゆ                  |
|        |                 | れや音が生じる。                         |
|        |                 | C: 固定性が保たれていない。                  |
|        | 修正の理由           | )理由                              |
|        | ・当面は評価項目から抜いておい | 当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JIS の動向 |
|        | を探るため。          |                                  |
|        |                 |                                  |

| 通し番号   | 変更後                | 変更前          |
|--------|--------------------|--------------|
| (日55)  | 軽傷事故がかなり起きる場合、C    |              |
| 変更項目   | 11年                |              |
| 口全て    |                    |              |
| 口評価項目  | 修正の理由              | )理由          |
| 口確認方法  | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | ቴ <b>め</b> 。 |
| 口判定の目安 |                    |              |
| ■解釈基準等 |                    |              |

(2) 電動ティルティング・リクライニング・レッグエレベーティング操作

変更前

変更後転倒して、軽傷事故がかなり起き

通し番号

る場合、C評価

(旧34) 変更項目 修正の理由

□全て □評価項目 □確認方法 □判定の目安 ■解釈基準等

安全に関するスケールを揃えるため。

| 通し番号   | 変更後             | 変更前                              |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| (旧33)  |                 | 操作時に身体を傷つける危険性                   |
| 変更項目   |                 | はないか                             |
| ■全て    |                 |                                  |
| 口評価項目  |                 | 全可動範囲にわたってティルテ                   |
| 口確認方法  |                 | ィング・リクライニング・リクラ                  |
| 口判定の目安 |                 | イニング操作を行う際に、利用者                  |
| 口解釈基準等 |                 | あるいは介護者の身体や衣服を                   |
|        |                 | 傷つける危険性がないか、実際に                  |
|        |                 | 操作を行って確認する。                      |
|        |                 | また、利用者の腕がアームサポー                  |
|        |                 | トから脱落したり、挟み込んだり                  |
|        |                 | しないかどうかについても確認                   |
|        |                 | する。                              |
|        |                 |                                  |
|        |                 | A:身体や衣服を傷つける危険性                  |
|        |                 | が低い。                             |
|        |                 | В:                               |
|        |                 | C:身体や衣服を傷つける危険性                  |
|        |                 | が高い。                             |
|        |                 |                                  |
|        | <b>修正</b> 0     | 修正の理由                            |
|        | ・当面は評価項目から抜いておい | ・当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JISの動向 |
|        | を探るため。          |                                  |
|        |                 |                                  |

| 通し番号   | 変更後                | 変更前             |
|--------|--------------------|-----------------|
| (98間)  | A:圧迫は生じない。         | A:圧迫は生じない。      |
| 変更項目   | B:利用者や介護者が修正可能な    | B:利用者や介護者が修正可能な |
| 口全て    | 程度の圧迫が生じる。         | 程度の圧迫が、生じる。     |
| 口評価項目  | C:過度の圧迫が生じる危険性が    | C:過度の圧迫が生じる危険性が |
| 口確認方法  | <b>\$45</b> °.     | <i>ත</i> る。     |
| ■判定の目安 | 圧迫して、軽傷事故がかなり起き    |                 |
| ■解釈基準等 | る場合、C評価            |                 |
|        | 甲面の正象              | )理由             |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | 1≥Φ0,           |
|        | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | teb.            |

### (旧3) 電動座面昇降操作

| 通し番号   | 変更後             | 変更前                                          |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|
| (旧37)  |                 | 操作時に手指を傷つける(挟む)                              |
| 変更項目   |                 | 危険性はないか                                      |
| ■全て    |                 |                                              |
| 口評価項目  |                 | 全可動範囲にわたって電動座面                               |
| 口確認方法  |                 | 昇降操作を行う際に、利用者の手                              |
| 口判定の目安 |                 | 指を傷つけたり挟みこんだりす                               |
| 口解釈基準等 |                 | る危険性がないか、実際に操作を                              |
|        |                 | 行って確認する。                                     |
|        |                 |                                              |
|        |                 | A:手指を傷つける危険性が低                               |
|        |                 | ري.<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
|        |                 | В:                                           |
|        |                 | C:手指を傷つけたり挟み込んだ                              |
|        |                 | りする危険性が高い。                                   |
|        | <b>修正</b> 0     | 修正の理由                                        |
|        | ・当面は評価項目から抜いておい | 当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JIS の動向             |
|        | を探るため。          |                                              |

| 変更前  | A:身体や衣服を傷つける危険性 | が低い。           | В:            | C:身体や衣服を傷つける危険性 | が高い。     |        |                 |    | 修正の理由     | ため。<br>ため。                               |
|------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------|--------|-----------------|----|-----------|------------------------------------------|
| 変更後  | A:身体を傷つけることはない。 | B:身体に接触することはある | が、傷つける可能性は低い。 | C:身体を傷つける危険性が高  | <u>ر</u> |        | 軽傷事故がかなり起きる場合、C | 即相 | <b>◎正</b> | ・判定の目安を全て三段階にするため。<br>・安全に関するスケールを揃えるため。 |
| 通し番号 | (旧38)           | 変更項目           | 口全て           | 口評価項目           | 口確認方法    | ■判定の目安 | ■解釈基準等          |    |           |                                          |

| 通し番号   | 変更後                | 変更前                   |
|--------|--------------------|-----------------------|
| (日39)  | A:転倒することはない。       | A:転倒しない。              |
| 変更項目   | B:転倒しないが、ゆれや音が生    | В:                    |
| 口全て    | じる等の不安定さがある。       | C:転倒する。               |
| 口評価項目  | C:転倒の危険性がある。       |                       |
| 口確認方法  | 転倒して、軽傷事故がかなり起き    |                       |
| ■判定の目安 | る場合、C評価            |                       |
| ■解釈基準等 |                    |                       |
|        | 甲亜の亚勢              | )理由                   |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | <b>፟</b> ະ <i>ອ</i> ວ |
|        | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | : <i>8</i> 0°         |

## (旧4) 電動スタンドアップ操作

| 通し番号   | 変更後               | 変更前               |
|--------|-------------------|-------------------|
| (旧40)  |                   | 操作時に手指を傷つける(挟む)   |
| 変更項目   |                   | 危険性はないか           |
| ■全て    |                   |                   |
| 口評価項目  |                   | 全可動範囲にわたって電動スタ    |
| 口確認方法  |                   | ンドアップ操作を行う際に、利用   |
| 口判定の目安 |                   | 者の手指を傷つけたり挟みこん    |
| 口解釈基準等 |                   | だりする危険性がないか、実際に   |
|        |                   | 操作を行って確認する。       |
|        |                   |                   |
|        |                   | A:手指を傷つける危険性が低    |
|        |                   | ر<br>د            |
|        |                   | В:                |
|        |                   | C:手指を傷つけたり挟み込んだ   |
|        |                   | りする危険性が高い。        |
|        |                   |                   |
|        | 修正の理由             | )理由               |
|        | 、当面は評価項目から抜いておいて、 | C、事務局預かりとし、JISの動向 |
|        | を探るため。            |                   |
|        |                   |                   |

## 資料2.3 電動三・四輪車

B: C:身体や衣服を傷つける危険性

が高い。

軽傷事故がかなり起きる場合、C

■判定の目安 ■解釈基準等 修正の理由

・判定の目安を全て三段階にするため。・安全に関するスケールを揃えるため。

A:身体を傷つけることはない。 A:身体や衣服を傷つける危険性

が低い。

B:身体に接触することはある

が、傷つける可能性は低い。 C:身体を傷つける危険性が高

> 口評価項目 口確認方法

口全て

変更前

通し番号 (旧41) 変更項目

| 通し番号   | 変更後                | 変更前          |
|--------|--------------------|--------------|
| (旧42)  | 圧迫して、軽傷事故がかなり起き    |              |
| 変更項目   | る場合、C評価            |              |
| 口全て    |                    |              |
| □評価項目  |                    |              |
| ] 確認方法 | 修正の理由              | )理由          |
| 口判定の目安 | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | : <b>ర</b> ం |
| ■解釈基準等 |                    |              |

| 変更前  | A:転倒しない。     | В:              | C: 転倒する。     |              |                 |         |               | 修正の理由       | ため。                | ため。                |
|------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 変更後  | A:転倒することはない。 | B:転倒しないが、ゆれや音を生 | じる等の不安定さがある。 | C:転倒の危険性がある。 | 転倒して、軽傷事故がかなり起き | る場合、C評価 |               | <b>参</b> 正0 | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | ・安全に関するスケールを揃えるため。 |
| 通し番号 | (IB43)       | 変更項目            | 口全て          | 口評価項目        | 口確認方法           | ■判定の目安  | ■ 67 20 11 半年 | ■群然強作寺      |                    |                    |

### 電動三・四輪車 操作機能性 は)基本操作

| 通し番号   | 変更後                | 変更前                            |
|--------|--------------------|--------------------------------|
| -      | ①駆動(前進・後退)         | ①駆動(前進・後退)                     |
| 変更項目   | ②曲がる(左右への方向転換)     | ②曲がる(左右への方向転換)                 |
| 口全て    | ③旋廻                | ③旋廻                            |
| 口評価項目  | <b>④スイッチのオン・オフ</b> | 4スイッチのオン・オフ                    |
| ■確認方法  | ⑤スピードの調節が簡単にでき     | ⑤スピードの調節が簡単にでき                 |
| 口判定の目安 | るか、利用者あるいは介護者が     | るか、利用者あるいは介護者が るか、実際に操作を行って確認す |
| 口解釈基準等 | 実際に操作を行って確認する。     | <b>%</b>                       |
|        | 単正の 通申             | )理由                            |
|        | ・主語の明確化のため。        |                                |

(2) 充電

| 通し番号    | 変更後                         | 変更前             |
|---------|-----------------------------|-----------------|
| 2       | 利用者あるいは介護者が場所や              | 場所や表示、操作手順が容易に理 |
| (Ⅲ3)    | 表示、操作手順を容易に理解で              | 解できるか、電源プラグの着脱や |
| 変更項目    | きるか、電源プラグの着脱や充              | 充電状況の表示等が適切か等を  |
| 口全て     | 電状況の表示等が適切か等を確              | 確認する            |
| 口評価項目   | 認する。                        |                 |
| ■編製力第二章 |                             | 許容可能な評価=B       |
| 口刊定の日女  |                             | 表示の改善指導を行うことが想  |
| ■解釈皋準等  |                             | 定できる。           |
|         |                             | )理由             |
|         | ・主語の明確化のため。<br>・解釈基準の変更のため。 |                 |

(3) ハンドル位置調整操作

| 通し番号   | 変更後            | 変更前              |
|--------|----------------|------------------|
| ო      | 利用者あるいは介護者が場所や | 場所や操作方法が容易に理解で   |
| (旧 4)  | 操作方法を容易に理解できる  | きるか、実際に操作して確認す   |
| 変更項目   | か、実際に操作して確認する。 | 9°               |
| 口全て    |                | N/A              |
| 口評価項目  |                | オプション機能が存在しない場   |
| ■確認方法  |                | 合は、評価せず「N/A」とする。 |
| 口判定の目安 |                | (基本機能が存在しない場合は   |
| ■解釈基準等 |                | <b>C評価となる。)</b>  |
|        |                |                  |
|        |                | 本機種ではハンドル位置の調整   |
|        |                | 機能は無い。           |
|        | 修正の理由          | )理由              |
|        | ・主語の明確化のため。    |                  |
|        | ・解釈基準の変更のため。   |                  |

|      | JUT.                          | 実際に            |                | 部な描            | 確認す            |                |            |                |                  |       |             |                               |
|------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|-------|-------------|-------------------------------|
| 変更前  | ハンドル位置調整操作にて                  | 固定性は保たれているか実際に | 操作を行って確認する。    | 任意の角度及び位置で異常な揺 | れや音などを発しないか確認す | <b>%</b>       |            |                |                  | 修正の理由 |             |                               |
| 変更後  | 利用者あるいは介護者がハンドハンドル位置調整操作について、 | ル位置調整操作について、固定 | 性は保たれているか実際に操作 | を行って確認する。      | 任意の角度及び位置で異常な揺 | れや音などを発しないか確認す | <b>5</b> ° | 利用者に不快感をもたらす極め | てつよいガタがある場合、C 評価 | 0 工象  | ・主語の明確化のため。 | <ul><li>解釈基準の変更のため。</li></ul> |
| 通し番号 | 4                             | (旧 5)          | 変更項目           | 口全て            | 口評価項目          | ■確認方法          | 口判定の目安     | ■解釈基準等         |                  |       |             |                               |

#### (4) ハンドル操作

| 通し番号   | 変更後             | 変更前             |
|--------|-----------------|-----------------|
| 2      | 利用者あるいは介護者が操作方  | 操作方法が容易に理解できるか、 |
| (9目)   | 法が容易に理解できるか、操作  | 操作して確認すること。     |
| 変更項目   | して確認すること。       | ハンドル操作とアクセルレバー  |
| 口全て    | ハンドル操作とアクセルレバー  | を同時に操作できるかを確認す  |
| 口評価項目  | を同時に操作できるかを確認す  | る。運転操作して前進、後退、左 |
| ■確認方法  | る。運転操作して前進、後退、  | 右への方向転換、旋回を低速、高 |
| 口判定の目安 | 左右への方向転換、旋回を低速、 | 速で確認する。         |
| □解釈基準等 | 高速で確認する。        |                 |
|        | 修正の理由           | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。     |                 |
|        |                 |                 |

### (5) アクセルレバー操作

| 通し番号   | 変更後            | 変更前             |
|--------|----------------|-----------------|
| 9      | 利用者あるいは介護者が操作方 | 操作方法が容易に理解できるか、 |
| (旧 7)  | 法が容易に理解できるか、操作 | 操作して確認すること。     |
| 変更項目   | して確認すること。      | スピード調整機能、進行方向の切 |
| 口全て    | スピード調整機能、進行方向の | り替え機能の有無を確認する。  |
| 口評価項目  | 切り替え機能の有無を確認す  | 前進後進の方向は明確になって  |
| ■確認方法  | <b>4</b> °     | いるか、ハンドル操作とアクセル |
| 口判定の目安 | 前進後進の方向は明確になって | レバーを同時に操作できるかを  |
| 口解釈基準等 | いるか、ハンドル操作とアクセ | 確認する。           |
|        | ルレバーを同時に操作できるか |                 |
|        | を確認する。         |                 |
|        | <b>修正</b> 0    | 修正の理由           |
|        | ・主語の明確化のため。    |                 |
|        |                |                 |

### (6) スイッチ・キー操作

| 通し番号   | 変更後            | 変更前             |
|--------|----------------|-----------------|
| 7      | 利用者あるいは介護者が操作方 | 操作方法が容易に理解できるか、 |
| (旧8)   | 法が容易に理解できるか、操作 | 操作して確認すること。     |
| 変更項目   | して確認すること。      | キ一操作の場所や差込み方向、キ |
| 口全て    | キー操作の場所や差込み方向、 | 一の形状や操作にかかる力を確  |
| 口評価項目  | キーの形状や操作にかかる力を | <b>慰する。</b>     |
| ■確認方法  | 確認する。          | 各スイッチの場所や入り切りの  |
| 口判定の目安 | 各スイッチの場所や入り切りの | 状態は明確になっているかを確  |
| 口解釈基準等 | 状態は明確になっているかを確 | 悶する。            |
|        | 認する。           |                 |
|        | 修正の理由          | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。    |                 |
|        |                |                 |

# (7) シート前後位置調整操作(工具を使用するものは対象外)

| 通し番号   | 変更後             | 変更前             |
|--------|-----------------|-----------------|
| ∞      | 利用者あるいは介護者が装置の  | 装置の場所や操作手順が容易に  |
| (6 目)  | 場所や操作手順が容易に理解で  | 理解できるか、操作して確認する |
| 変更項目   | きるか、操作して確認すること。 | こと。             |
| 口全て    | 機構の形状・適度な力で操作で  | 機構の形状・適度な力で操作でき |
| 口評価項目  | きるかを確認する。       | るかを確認する。        |
| ■確認方法  |                 |                 |
| 口判定の目安 |                 | 操作对象(1)         |
| ■解釈基準等 |                 | 操作対象は、工具を使用しない  |
|        |                 | で、または添付の工具で操作可能 |
|        |                 | な部位であり、かつ取扱説明書で |
|        |                 | 日常的な操作を許可している部  |
|        |                 | 位とする。           |
|        |                 |                 |
|        |                 | 本機種でのシート調整は工具を  |
|        |                 | 必要とする。          |
|        | 修正0             | 修正の理由           |
|        | ・主語の明確化のため。     |                 |
|        | ・解釈基準の変更のため。    |                 |
|        |                 |                 |

| 通し番号   | 変更後                         | 変更前             |
|--------|-----------------------------|-----------------|
| 6      | 利用者あるいは介護者がシート              | シート前後位置調整操作につい  |
| (IB10) | 前後位置調整操作について、固              | て、固定性は保たれているか、実 |
| 変更項目   | 定性は保たれているか、実際に              | 際に操作を行って確認する。   |
| 口全て    | 操作を行って確認する。                 | 最大可動位と中間可動位で異常  |
| 口評価項目  | 最大可動位と中間可動位で異常              | な揺れや音などを発しないか確  |
| ■確認方法  | な揺れや音などを発しないか確              | 認する。            |
| 口判定の目安 | 認する。                        |                 |
| ■解釈基準等 |                             |                 |
|        | 利用者に不快感をもたらす極め              |                 |
|        | てつよいガタがある場合、C評価             |                 |
|        | 像正の理由                       | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。<br>・解釈基準の変更のため。 |                 |
|        |                             |                 |

#### (8)シート回転操作

| 1      | ***             | * <b>!</b> !    |
|--------|-----------------|-----------------|
| 通し番币   | 炎甲後             | <b>※</b> 東門     |
| 10     | 利用者あるいは介護者が操作装  | 操作装置の場所や手順が容易に  |
| (旧11)  | 置の場所や手順が容易に理解で  | 理解できるか、操作して確認する |
| 変更項目   | きるか、操作して確認すること。 | ιŁ,             |
| 口全て    | 機構の形状・適度な力で操作で  | 機構の形状・適度な力で操作でき |
| 口評価項目  | きるかを確認する。       | るかを確認する。        |
| ■確認方法  |                 |                 |
| 口判定の目安 |                 | 調整 (1)          |
| ■解釈基準等 |                 | 試験品は製造者が調整した状態  |
|        |                 | で全ての試験を行う。      |
|        |                 | 調整後では問題無いと考えられ  |
|        |                 | <b>5</b> °      |
|        | 像正の理由           | 田南(             |
|        | ・主語の明確化のため。     |                 |
|        | ・解釈基準の変更のため。    |                 |
|        |                 |                 |

| 通し番号      | 変更後                         | 変更前                            |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 11        | 利用者あるいは介護者がシート              | 利用者あるいは介護者がシート シート回転操作について、固定性 |
| (旧12)     | 回転操作について、固定性は保              | は保たれているか、実際に操作を                |
| 変更項目      | たれているか、実際に操作を行              | 行って確認する。                       |
| 口全て       | って確認する。                     | 各固定位置で異常な揺れや音な                 |
| 口評価項目     | 各固定位置で異常な揺れや音な              | どを発しないか確認する。                   |
| ■確認方法     | どを発しないか確認する。                |                                |
| 口判定の目安日的は | 利用者に不快感をもたらす極め              |                                |
| 解秋歩準等     | てつよいガタがある場合、C評価             |                                |
|           | 像正 <i>0</i>                 | 修正の理由                          |
|           | ・主語の明確化のため。<br>・解釈基準の変更のため。 |                                |
|           |                             |                                |

## (9) アームサポート跳ね上げ操作

| 1                   | <b>:</b>                         | 3<br> <br> -    |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| 通し番号                | 変更後                              | 変更前             |
| 12                  | 利用者あるいは介護者が操作装                   | 操作装置の場所や手順が容易に  |
| (旧13)               | 置の場所や手順が容易に理解で                   | 理解できるか、操作して確認する |
| 変更項目                | きるか、操作して確認すること。                  | こと。             |
| 口全て                 | 機構の形状・適度な力で操作で   機構の形状・適度な力で操作でき | 機構の形状・適度な力で操作でき |
| 口評価項目               | きるかを確認する。                        | るかを確認する。        |
| <b> </b>            |                                  |                 |
| ■無談と対しきである。         | 修正の理由                            | )理由             |
| □判定の目安□開釈表準等□□解釈基準等 | ・主語の明確化のため。                      |                 |

| 国の毎万   | 変更後              | 変更前                          |
|--------|------------------|------------------------------|
| 13     | 利用者あるいは介護者がアーム   | アームサポート跳ね上げ操作に               |
| (IB14) | サポート跳ね上げ操作につい    | サポート跳ね上げ操作につい ついて、固定性は保たれている |
| 変更項目   | て、固定性は保たれているか、   | か、実際に操作を行って確認す               |
| 口全て    | 実際に操作を行って確認する。   | 9°                           |
| 口評価項目  | 標準位・跳ね上げ位で異常な揺   | 標準位・跳ね上げ位で異常な揺れ              |
| ■確認方法  | れや音などを発しないか確認す   | や音などを発しないか確認する。              |
| 口判定の目安 | <b>9</b> °       |                              |
| ■解釈基準等 | 利用者に不快感をもたらす極め   |                              |
|        | てつよいガタがある場合、C 評価 |                              |
|        | <b>修正</b> 0      | 修正の理由                        |
|        | ・主語の明確化のため。      |                              |
|        | ・                |                              |

## (10) 折りたたみ又は分解操作

| 通し番号   | 変更後             | 変更前             |
|--------|-----------------|-----------------|
| 1 4    | 利用者あるいは介護者が操作装  | 操作装置の場所や手順が容易に  |
| (IB15) | 置の場所や手順が容易に理解で  | 理解できるか、操作して確認する |
| 変更項目   | きるか、操作して確認すること。 | こと。             |
| 口全て    |                 |                 |
| 口評価項目  |                 |                 |
| ■確認方法  | 修正の理由           | )理由             |
| 口判定の目安 | ・主語の明確化のため。     |                 |
| □解釈基準等 |                 |                 |

#### (11) 走行操作感

| 通し番号   | 変更後                   | 変更前                            |
|--------|-----------------------|--------------------------------|
| 15     | 利用者が操作による体感、及び        | 利用者が操作による体感、及び 操作による体感、及び目視により |
| (旧16)  | <u>他者が</u> 目視により確認するこ | 確認すること。                        |
| 変更項目   | ۲°                    | 急発進後 3~5m走行し、体幹の               |
| 口全て    | 急発進後 3~5m走行し、体幹の      | 安定性、不安感を確認する。                  |
| 口評価項目  | 安定性、不安感を確認する。         | 前方に障害物が無い平坦地で実                 |
| ■確認方法  | 屋内の平坦地で実施すること。        | 施する。                           |
| 口判定の目安 | 操作時の姿勢に極めて大きいズ        |                                |
| ■解釈奉年寺 | レが生じ、自力で修正すること        |                                |
|        | が困難な場合、C評価            |                                |
|        | 修正 <sub>0</sub>       | 修正の理由                          |
|        | ・主語の明確化のため。           |                                |
|        | ・解釈基準の変更のため。          |                                |

| 変更前  | 操作による体感、及び目視により | 確認すること。       | 最大速度にて 3~5m走行後、急 | 停止したときの体幹の安定性、不 | 安感を確認する。      | 前方に障害物が無い平坦地で実 | 施する。※1 タイヤの空気圧は | 安定していること、屋内の平坦地 | での実施を前提とする。 |               |                |             | 修正の理由 |               |              |
|------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------|---------------|--------------|
| 変更後  | 利用者が操作による体感、及び  | 他者が目視により確認するこ | ۲°               | 最大速度にて 3~5m走行後、 | 急停止したときの体幹の安定 | 性、不安感を確認する。    | 屋内の平坦地で実施とするこ   | الْد            |             | 操作時の姿勢に極めて大きい | ズレが生じ、自力で修正するこ | とが困難な場合、C評価 | 像正(   | ・確認方法の明確化のため。 | ・解釈基準の変更のため。 |
| 通し番号 | 16              | (旧17)         | 変更項目             | 口全て             | 口評価項目         | ■確認方法          | 口判定の目安          | ■解釈基準等          |             |               |                |             |       |               |              |

| 通し番号   | 変更後                   | 変更前             |
|--------|-----------------------|-----------------|
| 17     | 利用者が操作による体感、及び        | 操作による体感、及び目視により |
| (IB20) | <u>他者が</u> 目視により確認するこ | 確認すること。         |
| 変更項目   | ۲°                    | 離れた位置から最大速度で走行  |
| 口全て    | 離れた位置から最大速度で走行        | 後、直進で実用段差を上がったと |
| 口評価項目  | 後、直進で実用段差を上がった        | きの体幹の安定性、不安感を確認 |
| ■確認方法  | ときの体幹の安定性、不安感を        | <del>1</del> 5° |
| 口判定の目安 | 確認する。                 | ※2 この項目は要求事項ではな |
| ■解釈基準等 | ※この項目は要求事項ではな         | い。そのため、数値が設定されて |
|        | い。そのため、数値が設定され        | いる場合にのみ、確認のため評価 |
|        | ている場合にのみ、確認のため        | を実施すること。        |
|        | 評価を実施すること。            |                 |
|        | 開示された実用段差             |                 |
|        | 取説に記載されていなければ、        |                 |
|        | 申請時にメーカーへ確認するこ        |                 |
|        | <b>-1</b>             |                 |
|        | 甲面の正象                 | )理由             |
|        | ・主語の明確化のため。           |                 |
|        | ・解釈基準の変更のため。          |                 |

| 通し番号   | 変更後                   | 変更前             |
|--------|-----------------------|-----------------|
| 18     | 利用者が操作による体感、及び        | 操作による体感、及び目視により |
| (IB22) | <u>他者が</u> 目視により確認するこ | 確認すること。         |
| 変更項目   | ۲°                    | 離れた位置から最大速度で走行  |
| 口全て    | 離れた位置から最大速度で走行        | 後、直進で実用段差を降りたとき |
| 口評価項目  | 後、直進で実用段差を降りたと        | の体幹の安定性、不安感を確認す |
| ■確認方法  | きの体幹の安定性、不安感を確        | %               |
| 口判定の目安 | 認する。                  | ※2 この項目は要求事項ではな |
| ■解釈基準等 | ※この項目は要求事項ではな         | い。そのため、数値が設定されて |
|        | い。そのため、数値が設定され        | いる場合にのみ、確認のため評価 |
|        | ている場合にのみ、確認のため        | を実施すること。        |
|        | 評価を実施すること。            |                 |
|        | 開示された実用段差             |                 |
|        | 取説に記載されていなければ、        |                 |
|        | 申請時にメーカーへ確認するこ        |                 |
|        | -7                    |                 |
|        | 甲亜の亚勢                 | )理由             |
|        | ・静止状態からの実用段差評価は、      | 、操作説明書にある取り扱いの原 |
|        | 則に反するので評価を行なわないとしたため。 | としたため。          |

| 変更前  | 平地を最大速度で走行し、電源を | <del>ሳ</del> ሪ. |                |              | A:体幹が安定し、不安感がない。                             | B:不安感が生ずるが,実際に落 | 下するほどではない。     | C:落下する危険性がある。  |               |                |                                                       | 修正の理由 |             |               | Se Se             |                   |
|------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 変更後  | 利用者が平地を最大速度で走行  | し、電源を切ることによる体感、 | 及び他者が目視により確認する | <u>= k</u> ° | A:体幹が安定し、不安感がな                               | ري.             | B:体幹は安定しているが、不 | 安感がある。または体幹が不安 | 定になるが、不安感はない。 | C:体幹が安定せず、不安感が | <u>\$\phi \in \text{\lambda}_0\text{\rightarrow}}</u> | 修正0   | ・主語の明確化のため。 | ・確認方法の明確化のため。 | ・他評価基準と文言を統一するため。 | ・JASPA の危険源対応のため。 |
| 通し番号 | 1.9             | (⊢ 🖽)           | 変更項目           | 口全て          | は、日本の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の | ■ 無影力 対         | ■判定の日牧口館は井道    | 口解秋奉年寺         |               |                |                                                       |       |             |               |                   |                   |

(12) 夜間走行

| 変更前  |                |       |      |                |                |                |        |        |                |         |                |                |             |                 | )理由   |                   |
|------|----------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|
| 変更後  | 夜間に走行する場合にも問題は | ないか   |      | 夜間に走行することを想定し、 | 他者の視認性、他者からの視認 | 性、走行操作に問題は無いか、 | 確認する。  |        | A:視認性・操作性に問題はな | ر.<br>د | B:不安感があるが、運転者が | 気をつければ対応できる範囲で | <b>න</b> る。 | C:事故を起こす可能性がある。 | 修正の理由 | ・JASPA の危険源対応のため。 |
| 通し番号 | 2 0            | (旧39) | 変更項目 | ■全て            | 口評価項目          | 口確認方法          | 口判定の目安 | □解釈基準等 |                |         |                |                |             |                 |       | •                 |

### (13) 機械式ブレーキ操作

| 通し番号   | 変更後                      | 変更前             |
|--------|--------------------------|-----------------|
| 2.1    | 操作が簡単にできるか               | 操作時に手指を傷つける危険性  |
| (旧23)  |                          | はないか            |
| 変更項目   | 利用者あるいは介護者が場所や           | 利用者あるいは介護者が機械式  |
| 口全て    | 操作方法を理解し、操作して確           | ブレーキ操作を行う際に、手指を |
| ■評価項目  | 認すること。                   | 傷つける危険性がないか、実際に |
| ■確認方法  |                          | 操作を行って確認する。     |
| ■判定の目安 | A:操作が簡単にできる。             | A:手指を傷つける危険性が低  |
| 口解釈基準等 | B:操作できるが簡単ではない。          | ŝ               |
|        | C:操作できない。                | B:手指に接触することがある  |
|        |                          | が、傷つける可能性は低い。   |
|        |                          | C:手指を傷つけたり挟み込んだ |
|        |                          | りする危険性が高い。      |
|        | (像正の通用                   | )理由             |
|        | ・安全性の項目から、操作性の項目へ変更したため。 | 目へ変更したため。       |
|        |                          |                 |

2. 安全性

(1)全般

A:手指を傷つける危険性が低

A:手指を傷つけることはない。 B:手指に接触することがある が、傷つける可能性は低い。

(3)シート前後位置調整操作

通し番号

(旧27) 変更項目

2 5

C:手指を傷つけたり挟み込んだ | C:手指を傷つけたり挟み込んだ

.. B

りする危険性が高い。

りする危険性が高い。

口評価項目 口確認方法

口全て

修正の理由

・安全に関するスケールを揃えるため。

■判定の目安 □解釈基準等

| 変更後変更後 | 軽傷事故がかなり起きる場合、C | <b>一</b> | ※軽傷事故 (病院にかかるような | 故)      |       | 修正の理由  | 解釈基準の変更のため。 |             |
|--------|-----------------|----------|------------------|---------|-------|--------|-------------|-------------|
| 通し番号   | 2.2 軽傷          | (旧24) 評価 | 変更項目 ※軽          | 口全て 事故) | □評価項目 | ] 確認方法 | □判定の目安 ⋅ 解  | # # # # # # |

(2) ハンドル位置調整操作

|      | 変更前  | A:手指を傷つける危険性が低  | °S             | В:            | C:手指を傷つけたり挟み込んだ │ C:手指を傷つけたり挟み込んだ | りする危険性が高い。 |                 |                                        |        | 修正の理由                     | ため。                |              |
|------|------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------|--------------|
|      | 変更後  | A:手指を傷つけることはない。 | B:手指に接触することがある | が、傷つける可能性は低い。 | C:手指を傷つけたり挟み込んだ                   | りする危険性が高い。 | 軽傷事故がかなり起きる場合、C | 世世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 |        | <b>修正</b> 0               | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | ・解釈基準の変更のため。 |
| 14 1 | 通し番号 | 2.4             | (IB26)         | 変更項目          | 口全て                               | 口評価項目      | 口確認方法           | ■判定の目安                                 | ■解釈某進等 | ,<br>-<br> <br> <br> <br> |                    |              |

| 変更削<br>変更前                                                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 整度傷事故がかなり起きる場合、C<br>評価<br>※軽傷事故 (病院にかかるような<br>事故)<br>・解釈基準の変更のため。 | 軽傷事故がかなり起きる場合、C |
| 通し曲寸<br>22<br>(旧24)<br>変更項目<br>口全て<br>口神価項目<br>口神にの目安<br>■解釈基準等   | 23              |

(4)シート回転操作

| 通し番号   | 変更後                | 変更前                             |
|--------|--------------------|---------------------------------|
| 26     | A:手指を傷つけることはない。    | A:手指を傷つける危険性が低                  |
| (IB28) | B:手指に接触することがある     | ر،                              |
| 変更項目   | が、傷つける可能性は低い。      | В:                              |
| 口全て    | C:手指を傷つけたり挟み込んだ    | C:手指を傷つけたり挟み込んだ C:手指を傷つけたり挟み込んだ |
| 口評価項目  | りする危険性が高い。         | りする危険性が高い。                      |
| 口確認方法  | 軽傷事故がかなり起きる場合、C    |                                 |
| ■判定の目安 | 即世                 |                                 |
| ■解釈基準等 |                    |                                 |
|        | <b>修正</b> 0        | 修正の理由                           |
|        | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | t∈t∂o.                          |
|        |                    |                                 |

口評価項目 口確認方法

口全て

(旧25) 変更項目 修正の理由

・解釈基準の変更のため。

□判定の目安■解釈基準等

# (5) アームサポート跳ね上げ操作

| 通し番号             | 変更後                | 変更前              |
|------------------|--------------------|------------------|
| 2.7              | A:手指を傷つけることはない。    | A:手指を傷つける危険性が低   |
| (旧29)            | B:手指に接触することがある     | ر،               |
| 変更項目             | が、傷つける可能性は低い。      | В:               |
| 口全て              | C:手指を傷つけたり挟み込んだ    | C:手指を傷つけたり挟み込んだ  |
| 口評価項目            | りする危険性が高い。         | りする危険性が高い。       |
| 口確認方法            | 軽傷事故がかなり起きる場合、C    |                  |
| ■判定の目安<br>■解釈基準等 | <b>評価</b>          |                  |
|                  | 修正の理由              | )理由              |
|                  | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | ≿&δ <sub>ο</sub> |
|                  |                    |                  |

## (6) 折りたたみ操作

| 通し番号   | 変更後                | 変更前             |
|--------|--------------------|-----------------|
| 2 8    | A:手指を傷つけることはない。    | A:手指を傷つける危険性が低  |
| (IB30) | B:手指に接触することがある     | い。              |
| 変更項目   | が、傷つける可能性は低い。      | В:              |
| 口全て    | C:手指を傷つけたり挟み込んだ    | C:手指を傷つけたり挟み込んだ |
| 口評価項目  | りする危険性が高い。         | りする危険性が高い。      |
| 口確認方法  |                    |                 |
| ■判定の目安 | 軽傷事故がかなり起きる場合、C    |                 |
| ■解釈基準等 | 即個                 |                 |
|        |                    |                 |
|        | 修正の理由              | )理由             |
|        | ・安全に関するスケールを揃えるため。 | <b>ተ</b> め。     |
|        |                    |                 |

# (7) 着脱式部品の着脱操作

| 通し番号                       | 変更後                                                                                                                                 | 変更前                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2 9                        | 操作時に手指を傷つける危険性                                                                                                                      | 操作が簡単にできるか                                          |
| (H38)                      | はないか                                                                                                                                |                                                     |
| 変更項目                       | 利用者あるいは介護者が部品の                                                                                                                      | 部品の着脱操作(ボタンやレバー                                     |
| 口全て                        | 着脱操作を行う際に、手指を傷つ                                                                                                                     | 等の操作箇所、操作する方向や力                                     |
| ■評価項目                      | ける危険性がないか、実際に操作                                                                                                                     | 加減、手順など)が簡単にできる                                     |
| ■確認方法                      | を行って確認する。                                                                                                                           | か、実際に操作を行って確認す                                      |
| ■判定の目安                     |                                                                                                                                     | 8°                                                  |
| 李<br>李<br>中<br>中<br>中<br>中 | A: 手指を傷つけることはない。A: 操作が簡単にB: 手指に接触することがあるB: 操作できるがが、傷つける可能性は低い。C: 操作できるがC: 手指を傷つけたり挟み込んだりする危険性が高い。体正の理由検正の理由・操作性の項目から、安全性の項目へ変更したため。 | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単ではない。<br>C:操作できない。<br>)理由 |
|                            |                                                                                                                                     |                                                     |

## (8)機械式ブレーキ操作 通 番目

| 通し番号        | 炎更後                             | <b>炎</b> 更肌     |
|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 30          | A:手指を傷つけることはない。 A:手指を傷つける危険性が低  | A:手指を傷つける危険性が低  |
| (旧39)       | B:手指に接触することがある                  | ر.°             |
| 変更項目        | が、傷つける可能性は低い。                   | B:手指に接触することがある  |
| 口全て         | C:手指を傷つけたり挟み込んだ   が、傷つける可能性は低い。 | が、傷つける可能性は低い。   |
| 口評価項目       | りする危険性が高い。                      | C:手指を傷つけたり挟み込んだ |
| 口確認方法       |                                 | りする危険性が高い。      |
| 中田 の や 耳 甲  |                                 |                 |
| ■はためロダロの発酵は | 甲面の正 像正の 番甲                     | )理由             |
| ·<br>十<br>1 | ・安全に関するスケールを揃えるため。              | t.ð.            |
|             |                                 |                 |

|        | % H +           | # H #           |
|--------|-----------------|-----------------|
| 一      | <b>変</b> 更後     | <b>変</b> 更削     |
| 西西     | ①利用者に必要な項目を網羅し  | ①利用者に必要な事項が記載さ  |
|        | ているか            | れているか           |
| _      | ②その項目が引きやすいか    | ②その項目を検討しやすいか   |
| 口評価項目  | 3図や写真が使用され分かりや  | ③図や写真が使用され分かりや  |
| ■確認方法  | すいか             | すいか             |
| ■判定の目安 | 4文字が大きいか        | ④文字が大きいか        |
| □解釈基準等 | ⑤表現が分かりやすいか     | ⑤表現が分かりやすいか     |
| •      | 等を確認する。         | 等を確認する。         |
|        | 判定不要。コメント、問題点を具 | A:容易に理解できる。     |
| • 1    | 体的に記載する。        | B:理解できるが容易ではない。 |
|        |                 | C:理解できない、あるいは必要 |
|        | 取扱説明書の内容・表現について | な情報が掲載されていない。   |
| .21    | 改善の必要性がある場合は、指摘 |                 |
|        | 事項とする。          |                 |
|        | 利用者や介護者に危害が及ぶよ  |                 |
|        | うな重大な情報で、かつ、その内 |                 |
|        | 容に誤りのあるもの、あるいは理 |                 |
| ***    | 解することが極めて困難な場合  |                 |
|        | は重大指摘事項とする。     |                 |
|        |                 |                 |
|        | 修正の理由           | 田亜(             |
|        | ・取扱説明書には判定不必要で、 | コメント、問題点を具体的に記載 |
|        | するようにするため。      |                 |

(2)表示

| 変更前  | A:容易に理解できる。     | B:理解できるが容易ではない。 | C:理解できない、あるいは必要 | な情報が表示されていない。   |                 |                  |                |                 |                 |                |             | 修正の理由           | 、問題点を具体的に記載する。   |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 変更後  | 判定不要。コメント、問題点を具 | 体的に記載する。        |                 | 表示の内容・表現について改善の | 必要性がある場合は、指摘事項と | <del>5</del> 5°. | 利用者や介護者に危害が及ぶよ | うな重大な情報で、かつ、その内 | 容に誤りのあるもの、あるいは理 | 解することが極めて困難な場合 | は重大指摘事項とする。 | 修正 <sub>0</sub> | ・表示には判定不必要。コメント、 |
| 通し番号 | 3.2             | 変更項目            | 口全て             | 口評価項目           | 口確認方法           | ■判定の目安           | 口解釈基準等         |                 |                 |                |             |                 |                  |

| 連し番号     変更後       33     保守が安易にできるか       変更項目     利用者や小護者が保守を安易に       全て     行うことができるか、問題とる箇評価項目       研題日本     小工確認する。 | 安易に題とる箇      | <b>※ 東</b> 国    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 33 通回 通田                                                                                                                   | 安易に題とる箇      |                 |
|                                                                                                                            | :安易に<br>題とる箇 | 保守で問題になる箇所はないか  |
| 四步                                                                                                                         | 題とる箇         | 取扱説明書に記載された保守項  |
|                                                                                                                            |              | 目を、操作した触感及び目視等に |
|                                                                                                                            | 操作を行         | より確認する。         |
|                                                                                                                            |              |                 |
| ■判定の目安 取扱説明書に記載された保守項                                                                                                      | -保守項         |                 |
| □解釈基準等 目を、操作した触感及び目視等に                                                                                                     | 目視等に         |                 |
| より確認する。                                                                                                                    |              |                 |
| A:容易に行うことができる。                                                                                                             | \$ 49°       | A:取扱説明書どおりの保守が容 |
| B:保守を行うことはできるガ安                                                                                                            | きるガ安         | 易にでき、問題になる箇所がない |
| 易ではない。                                                                                                                     |              | B:保守内容は複雑であるガ問題 |
| C:保守を行うことができない。                                                                                                            | ききない。        | になる箇所はない        |
|                                                                                                                            |              | C:保守内容が複雑で問題になる |
|                                                                                                                            |              | 箇所がある。          |
|                                                                                                                            | 修正の理由        | )理由             |

(2)保清性

| 通し番号   | 変更後              | 変更前             |
|--------|------------------|-----------------|
| 3.4    | 保清が安易にできるか       | 保清で問題になる箇所はないか  |
| 変更項目   | 利用者や介護者が保清を安易に   | 取扱説明書に記載された保清項  |
| 口全て    | 行うことができるか、問題とる箇  | 目を、操作した触感及び目視等に |
| ■評価項目  | 所がないか等を、実際に操作を行  | より確認する。         |
| ■確認方法  | って確認する。          |                 |
| ■判定の目安 | 取扱説明書に記載された保清項   |                 |
| 口解釈基準等 | 目を、操作した触感及び目視等に  |                 |
|        | より確認する。          |                 |
|        | A:容易に行うことができる。   | A:取扱説明書どおりの保清が容 |
|        | B:保清を行うことはできるガ安  | 易にでき、問題になる箇所がない |
|        | 易で所はない。          | B:保清内容は複雑であるガ問題 |
|        | C:保清を行うことができない。  | になる箇所はない        |
|        |                  | C:保清内容が複雑で問題になる |
|        |                  | 箇所がある           |
|        | 修正0              | 像正の理由           |
|        | ・他の評価基準と統一を取るため。 |                 |
|        |                  |                 |
|        |                  |                 |

その他
 (1) その他

| 変更前  | オプション品(方向指示器、警告         | 音、ミラーなど)についての操作  | 性・安全性を確認すること |  | 修正の理由            |                          |
|------|-------------------------|------------------|--------------|--|------------------|--------------------------|
| 変更後  | <u>付属</u> 品(方向指示器、警告音、ミ | ラーなど) についての操作性・安 | 全性を確認すること    |  | 参正の              | ・文言修正ため<br>・解釈基準の見直しのため。 |
| 通し番号 | 35                      | 変更項目             | 口全て          |  | ■ 無影力所<br>1 達引の計 | □判定の目女■解釈基準等             |

| 通し番号   | 変更後                 | 変更前               |
|--------|---------------------|-------------------|
| (旧18)  |                     | 平地を最大速度で 180 度旋回し |
| 変更項目   |                     | たときに不安感がないか       |
| ■全て    |                     |                   |
| 口評価項目  |                     | 操作による体感、及び目視により   |
| 口確認方法  |                     | 確認すること。           |
| 口判定の目安 |                     | 最大速度で 3~5m走行後、180 |
| 口解釈基準等 |                     | 度旋回したときの体幹の安定性、   |
|        |                     | 不安感を確認する。         |
|        |                     | 左・右回転で確認する。       |
|        |                     | 前方に障害物が無い平坦地で実    |
|        |                     | 施する。※1 タイヤの空気圧は   |
|        |                     | 安定していること、屋内の平坦地   |
|        |                     | での実施を前提とする。       |
|        |                     |                   |
|        |                     | A:体幹が安定し、不安感がない。  |
|        |                     | B:体幹は安定しているが、不安   |
|        |                     | 感がある。または体幹が不安定に   |
|        |                     | なるが、不安感はない。       |
|        |                     | C:体幹が安定せず、不安感があ   |
|        |                     | <b>2</b> °        |
|        |                     |                   |
|        | 修正の理由               | )理由               |
|        | ・JIS/PSC の動向を注視し、現時 | 現時点ではペンディングとするため。 |

| 通し番号   | 変更後                  | 変更前               |
|--------|----------------------|-------------------|
| (旧19)  |                      | 開示された実用段差を静止状態    |
| 変更項目   |                      | からゆっくり直進で上ったとき    |
| ■全て    |                      | に不安感がないか          |
| 口評価項目  |                      | 操作による体感、及び目視により   |
| 口確認方法  |                      | 体幹の安定性、不安感を確認する   |
| 口判定の目安 |                      | الك               |
| 口解釈基準等 |                      | ※2 この項目は要求事項ではな   |
|        |                      | い。そのため、数値が設定されて   |
|        |                      | いる場合にのみ、確認のため評価   |
|        |                      | を実施すること。          |
|        |                      | A:体幹が安定し、不安感がない。  |
|        |                      | B:体幹は安定しているが、不安   |
|        |                      | 感がある。または体幹が不安定に   |
|        |                      | なるが、不安感はない。       |
|        |                      | C:体幹が安定せず、不安感があ   |
|        |                      | 9°                |
|        |                      |                   |
|        | 修正の理由                | )理由               |
|        | ・JIS/PSC の動向を注視し、現時/ | 現時点ではペンディングとするため。 |

# 資料2.4 特殊寝台

| 通し番号   | 変更後                   | 変更前              |
|--------|-----------------------|------------------|
| (旧21)  |                       | 開示された実用段差を静止状態   |
| 変更項目   |                       | からゆっくり直進で下りたとき   |
| ■全て    |                       | に不安感がないか         |
| 口評価項目  |                       | 操作による体感、及び目視により  |
| 口確認方法  |                       | 体幹の安定性、不安感を確認する  |
| 口判定の目安 |                       | ١٢°              |
| 口解釈基準等 |                       | A:体幹が安定し、不安感がない。 |
|        |                       | B:体幹は安定しているが、不安  |
|        |                       | 感がある。または体幹が不安定に  |
|        |                       | なるが、不安感はない。      |
|        |                       | C:体幹が安定せず、不安感があ  |
|        |                       | 8                |
|        | <b>修正</b> の           | 修正の理由            |
|        | ・静止状態からの実用段差評価は、      | 、操作説明書にある取り扱いの原  |
|        | 則に反するので評価を行なわないとしたため。 | としたため。           |

(\*) クラッチ

| 通し番号   | 変更後                          | 変更前              |
|--------|------------------------------|------------------|
| (旧 2)  |                              | 操作が簡単にできるか       |
| 変更項目   |                              | 場所や操作方法が容易に理解で   |
| ■全て    |                              | きるか、機構の形状や重さ、入り  |
| 口評価項目  |                              | 切りの方向は明確か、接触等で不  |
| 口確認方法  |                              | 慮に切り替わる危険性がないか   |
| 口判定の目安 |                              | 等を確認する。          |
| □解釈基準等 |                              | A:操作が簡単にできる。     |
|        |                              | B:操作できるが簡単ではない。  |
|        |                              | C:操作できない。        |
|        | 修正の理由                        | )理由              |
|        | ・JIS/PSC の動向を注視し、現時点ではペンディング | <b>点ではペンディング</b> |
|        |                              |                  |

4. 特殊寝台1. 操作機能性(1)スイッチ・格納

|      |              | (۲۵            | こがつ             | - ů             |                |            | i,<br>B        | <b>ナ</b> 変・     | 操作              | <b>たな</b>       | 操作             | 1.7h            |          |             |                |                   |
|------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| 変更前  | 操作により確認すること。 | 操作者は介助者の場合と本人の | 場合と両方で確認する。したがっ | て、姿勢は立位と臥位を想定。  |                |            | A:スイッチ間距離が十分であ | り、隣(左右・上下)のスイッチ | を同時に押す可能性がない。操作 | 力が一般的である。片手で持ちな | がら同じ手の指でスイッチ操作 | ができる。などが充足されていれ | ば「問題なし」。 | 修正の理由       |                | †<br>}            |
| 変更後  | 操作により確認すること。 | 操作者は介助者の場合と本人の | 場合と両方で確認する。したが  | って、姿勢は立位と臥位を想定。 | 片手にスイッチを持ってその手 | でスイッチ操作する。 | A:操作が簡単にできる。   | B:操作できるが簡単ではない。 | C:操作できない。       |                 |                |                 |          | <b>修正</b> 0 | ・確認方法を明確にするため。 | ・当庁の日中か今トニ段略にするため |
| 通し番号 | -            | 変更項目           | 口全て             | 口評価項目           | ■確認方法          | ■判定の目安     | □解釈基準等         |                 |                 |                 |                |                 |          |             |                |                   |

| 通し番号   | 変更後                | 変更前               |
|--------|--------------------|-------------------|
| 2      | 目視により確認すること。       | 目視により確認すること。老視者   |
| 変更項目   |                    | がいればその人で、いなければ近   |
| 口全て    |                    | 眼の人がめがねを外して確認す    |
| 口評価項目  |                    | \$                |
| ■確認方法  | A:スイッチの意味が文字ない     | A:スイッチの意味が文字ないし   |
| ■判定の目安 | しは図形により間違いなく確認     | は図形により間違いなく確認で    |
| □解釈基準等 | できる。               | きれば「問題なし」。        |
|        | B:よく見れば確認できる。      | B、C:スイッチの持ち方(向き)  |
|        | C:誤認による事故の可能性が     | を間違いやすい。上下のマークな   |
|        | <del>థ</del>       | どが理解しにくい。このような場   |
|        |                    | 合は「許容できる」か「問題あり」。 |
|        | 修正の理由              | )理由               |
|        | ・確認方法を明確にするため。     |                   |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | i So.             |

| 通し番号   | 変更後                | 変更前              |
|--------|--------------------|------------------|
| 3      | 3機能の操作、特に背上げ操作     | 3機能の操作、特に背上げ操作を  |
| 変更項目   | を行って確認する。          | 行って確認する。         |
| 口全て    | 本人を想定して、柵の内側にス     | 本人を想定して、ベッド側に固定  |
| 口評価項目  | イッチを固定して臥位で片手で     | して臥位で操作し、介助者を想定  |
| ■確認方法  | 操作してみる。            | してベッドの外側に固定して立   |
| ■判定の目安 |                    | 位で操作してみる。いずれも片手  |
| 口解釈基準等 |                    | で操作してみる。         |
|        |                    | 柵は本人操作の場合は、固定でき  |
|        |                    | る柵を想定し、介助者操作の場合  |
|        |                    | は、差し込みだけの柵と、固定で  |
|        |                    | きる柵双方で確認する。      |
|        | A:簡単に操作できる。        | A:片手で誤操作なく操作できれ  |
|        | B:操作できるが簡単ではない。    | ば「問題なし」。         |
|        | C:操作できない。          | B:ぐらついて操作しにくい場合  |
|        |                    | で「許容できる」、背上げをして、 |
|        |                    | 柵に固定できなくなれば「許容で  |
|        |                    | きる」。             |
|        | 像正の理由              | )理由              |
|        | ・確認方法を明確にするため。     |                  |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | ۳۵۶۰             |

| 通し番号                         | 変更後                | 変更前             |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 4                            | A:片手で容易にかけたりはず     | A:片手で容易に操作できれば  |
| 変更項目                         | したりできる。            | 「問題なし」。         |
| 口全て                          | B:容易ではないが、片手でで     | B:固定できずに滑ったり、ある |
| 口評価項目                        | <b>*</b> 5°        | いは固定しにくい場合は「許容で |
| 口確認方法                        | C:格納できない。          | きる」。            |
| ■当中の田井                       |                    |                 |
| ■はためロダーの密部は消失                | 像正の理由              | (理由             |
| <b>†</b><br>十<br>も<br>さ<br>1 | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | ε <b>φ</b> .    |
|                              |                    |                 |

# (2) 電動機能(背上げ、足上げ、昇降機能)

| 通し番号   | 変更後                | 変更前             |
|--------|--------------------|-----------------|
| 5      | A:股関節の位置がベッドの該     | A:かかと部がベッドマットレス |
| 変更項目   | 当位置と一致しており、かかと     | についていれば「問題なし」。  |
| 口全て    | 部がベッドマットレスについて     | B:モデルの大腿長と比較してベ |
| 口評価項目  | 1.5.               | ッド側が長く、股関節をベッドの |
| 口確認方法  | B:股関節がベッドの該当位置     | 該当位置にあわせたときにベッ  |
| ■判定の目安 | に合っているにもかかわらずべ     | ドの膝上げ機能で下腿部を持ち  |
| □解釈基準等 | ッドの膝上げ機能で下腿部を持     | 上げられれば(かかと部が浮き上 |
|        | ち上げられ、かかと部が若干浮     | がれば)「許容できる」。    |
|        | き上がっている。           |                 |
|        | C:股関節の位置が大きく足側     |                 |
|        | にずれ、ベッドの膝上げ機能で     |                 |
|        | 下腿部が持ち上げられ、踵が完     |                 |
|        | 全にベッドから浮き上がってい     |                 |
|        | 8°                 |                 |
|        | <b>修正</b> 0        | 修正の理由           |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | t≥¢b.₀          |
|        |                    |                 |

| 通し番号   | 変更後                | 変更前                 |
|--------|--------------------|---------------------|
| 9      | 背上げ・背下げを繰り返したと     | 背上げ・背下げ時に5cm以上ず     |
| 変更項目   | き、体が大きくずれないか       | れが生じないか             |
| 口全て    | A:0~3cm 程度で、ほとんどず  | A:0~3cm 程度なら「問題なし」。 |
| 口評価項目  | れない。               | B:3~5cm 程度のずれで「許容   |
| ■確認方法  | B:数 cm 程度ずれるが、膝上   | できる」。               |
| ■判定の目安 | げ・背上げ、背下げ・膝下げを     | C:足側に5cm 以上ずれたら「問   |
| 口解釈基準等 | 繰り返すことができる。        | 題あり」。               |
|        | C: 足側に大きくずれ、さらに    |                     |
|        | 同じ動作(膝上げ・背上げ)を     |                     |
|        | 繰り返すことが苦しくてできな     |                     |
|        | 100                |                     |
|        | 修正の理由              | 田南(                 |
|        | ・確認方法を明確にするため。     |                     |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | 17.<br>18.          |

### (3) その他

| 通し番号   | 変更後                | 変更前             |
|--------|--------------------|-----------------|
| 7      | A:問題なく介助ができる。      | B:介助者が下腿部や大腿部がぶ |
| 変更項目   | B:介助者の下肢がベッド構造     | つかることによって介助しにく  |
| 口全て    | 物に接触するが、特に問題にな     | いと感じたら、「許容できる」。 |
| 口評価項目  | らない。               |                 |
| 口確認方法  | C:介助者の下肢がベッド構造     |                 |
| ■判定の目安 | 物にぶつかり、介助作業がきわ     |                 |
| 口解釈基準等 | めてしにくい。            |                 |
|        |                    | )理由             |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | t∈tob。          |
|        | ・旧通し畨号8番と統合したため。   |                 |

| 通し番号 | ∞               | 変更項目            | 口全て            | 口評価項目                          | 口確認方法          | ■判定の目安       | 口解釈基準等         |                |                |                   |       |                    |
|------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------|--------------------|
| 変更後  | A:介助者や本人の身体が何か  | にぶつかることもなく、問題な  | く作業が行える。       | B:介助者や本人の身体がベッ                 | ドの構造物に接触するが、危険 | ではなく、作業が行える。 | C:介助者または本人の身体が | ベッド構造物に接触し、危険で | あったり、作業がきわめてしに | < 11 <sub>0</sub> | 像正の理由 | ・判定の目安を全て三段階にするため。 |
| 変更前  | B:端座位まで起こす動作や端座 | 位から立位をとらせたときに、介 | 助者の足が構造物にぶつかった | B:介助者や本人の身体がベッ り、本人の大腿部がサイドフレー | ムなどに乗り上げて不快感があ | れば「許容できる」。   |                |                |                |                   | )理由   | ≥do.               |

| C III    | <u> </u>          |                 |
|----------|-------------------|-----------------|
| 9<br>6   | A:まったくぶつからない。     | B:下部に入らない場合でも原則 |
| 変更項目 B   | B:接触するが、使用上問題に    | として「許容できる」。床面の高 |
| 口全てな     | ならない。             | さなど条件によって問題が生じ  |
| 口評価項目 C  | C:ぶつかって、当該用具が使    | る場合も「許容できる」。    |
| 口確認方法  用 | 用できない。            |                 |
| ■判定の目安   | 修正の理由             | 神田(             |
| □解釈基準等   | 判定の目安を全て三段階にするため。 | ≿ð5.            |

| 10 起下にマットレス止めを備えて マットレス止めを備えているかいるかいるかいるかいるかっとこ。  ■評価項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 通し番号             | 変更後                                                     | 変更前                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 項目 操作および目視により確認する<br>こと。<br>標準的なマットレスを使用し、<br>標準的なマットレスを使用し、<br>標準的なモデルを標準的な位置<br>の目安 に寝かせて(身長は前記、体重<br>を後に背を上げるという動作を<br>繰り返して、一杯まで背を上げ<br>る。この後、背を平らにし、こ<br>れらの過程でマットレスのずれ<br>を確認する。<br>A:マットレス此めが固定され、<br>マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>B:マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>B:マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>C:マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>C:マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>はない。<br>C:マットレスが滑り止めを超えて<br>にない。<br>のを越えてしまうが、決して落<br>下しない。<br>のを越えてしまうが、決して落<br>下しない。<br>で:マットレスが引り止めを超えて<br>いない。<br>日:マットレスが滑り止めを超えて<br>いない。<br>のを超えてしまうが、決して落<br>下しない。<br>で:マットレスが得り止めるを超えて<br>がない。<br>一部にするが、決して落<br>下しない。<br>で:評価項目を明確にするため。<br>・確認方法を明確にするため。<br>・確認方法を明確にするため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10               | <u>足下に</u> マットレス止めを備えて<br>いるか                           | マットレス止めを備えているか                |
| 標準的なマットレスを使用し、<br>標準的なモデルを標準的な位置<br>に褒かせて(身長は前記、体重<br>は 50~60kg 程度)、足上げをし<br>た後に背を上げるという動作を<br>繰り返して、一杯まで背を上げ<br>る。この後、背を平らにし、こ<br>れらの過程でマットレスのずれ<br>を確認する。<br>A:マットレス此めが固定され、<br>マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>B:マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>B:マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>C:マットレスがプットボード<br>を越えてしまうが、決して落<br>下しない。<br>C:マットレスがフットボード<br>を越えてしまい、場合によって<br>は落下の危険がある。<br>修正の・<br>評価項目を明確にするため。<br>・ 報認方法を明確にするため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変更項目口全て          | 操作および目視により確認する<br>こと。                                   | 70                            |
| に寝かせて(身長は前記、体重<br>は 50~60kg 程度)、足上げをし<br>た後に背を上げるという動作を<br>繰り返して、一杯まで背を上げ<br>る。この後、背を平らにし、こ<br>れらの過程でマットレスのずれ<br>を確認する。<br>A:マットレス止めが固定され、<br>マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>B:マットレス止めの固定がは<br>ずれたり、マットレスが滑り止めを越えて<br>いない。<br>C:マットレスが滑り止めを越えて<br>はない。<br>のを越えてしまうが、決して落<br>下しない。<br>C:マットレスがフットボード<br>を越えてしまい、場合によって<br>は落下の危険がある。<br>体正の・評価項目を明確にするため。<br>・確認方法を明確にするため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■評価項目<br>■確認方法   | 標準的なマットレスを使用し、<br>標準的なモデルを標準的な位置                        |                               |
| 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■判定の目安<br>□解釈基準等 | に寝かせて(身長は前記、体重<br>は 50~60kg 程度)、足上げをし                   |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | た後に背を上げるという動作を繰り返して、一杯まで背を上げる。 この後 背を平らに                |                               |
| 回定され、<br>10 を越えて<br>10 に が は<br>10 に が は<br>10 に か こ で<br>10 に よって<br>10 に よって<br>10 を正の<br>10 を正<br>10 を正<br>10 を正<br>10 を正<br>10 を正<br>10 を正<br>10 を正<br>10 を正<br>10 を正 |                  | れらの過程でマットレスのずれ<br>を確認する。                                |                               |
| 1回定がは<br>  1なが滑り止<br>  決して落<br>  1にボード<br>  1によって<br>  修正の。<br>  8ため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | A:マットレス止めが固定され、<br>マットレスが滑り止めを越えて                       | A:足下・左右ともに準備されて<br>いれば「問題なし」。 |
| が海り止<br>決して落<br>ドレボード<br>トボード<br>トロよって<br>修正の<br>るため。<br>るため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | いない。ロ・フェレフ・サの国ウベル                                       | B:足下のみの場合は「許容でき               |
| メードボード ボード ボール かんめん ひんめん ひかん ひかん ひかん ひかん ひかん ひかん ひかん ひかん ひかん ひか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | D・ペツァレヘエのの回床がはずれたり、マットレスが滑り止ささせる。                       | % ୮ ଡ                         |
| <ul> <li>: マットレスがフットボ<br/>越えてしまい、場合によ<br/>落下の危険がある。</li> <li>評価項目を明確にするため<br/>確認方法を明確にするため<br/>判定の目安を全て三段階に</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | のを悶えてしまるが、伏して治下しない。                                     |                               |
| :落下の危険がある。<br>詳価項目を明確にするため<br>確認方法を明確にするため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | <ul><li>C:マットレスがフットボード</li><li>を越えてしまい、場合によって</li></ul> |                               |
| が<br>評価項目を明確にするため<br>確認方法を明確にするため<br>判定の目安を全て三段階に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | は落下の危険がある。                                              |                               |
| ・評価項目を明確にするため。 ・確認方法を明確にするため。 ・判定の目安を全て三段階にするため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 修正の                                                     | (理由                           |
| ・確認方法を明確にするため。・判定の目安を全て三段階にするため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | ・評価項目を明確にするため。                                          |                               |
| ・判定の目安を全て三段階にするため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ・確認方法を明確にするため。                                          |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | ・判定の目安を全て三段階にする                                         | : Ø.                          |

| 11     | 横方向の滑り止めを有するベッ        | マットレスのずれを防止するこ      |
|--------|-----------------------|---------------------|
| 変更項目   | ドでは滑り止めが機能するか         | とができるか              |
| 日全て    | 滑り止めを有しない機種では検        |                     |
| 評価項目   | 証しなくて良い               |                     |
| 確認方法   | 操作及び目視により確認するこ        | 操作及び目視により確認するこ      |
| ■判定の目安 | ۲۰                    | 4°                  |
| □解釈基準等 | 同様のモデルで車いすからベッ        | 標準的なマットレスを使用し、標     |
|        | ドへのスライディングボードを        | 準的なモデルを標準的な位置に      |
|        | 利用した介助移乗を行って、マ        | 寝かせて(身長は前記、体重は      |
|        | ットレスのずれを確認する。         | 50~60kg 程度)、足上げをした後 |
|        |                       | に背を上げるという動作を繰り      |
|        |                       | 返して、一杯まで背を上げる。こ     |
|        |                       | の後、背を平らにし、これらの過     |
|        |                       | 程でマットレスのずれを確認す      |
|        |                       | る。また、同様のモデルで車いす     |
|        |                       | からベッドへのスライディング      |
|        |                       | ボードを利用した介助移乗を行      |
|        |                       | って、マットレスのずれを確認す     |
|        |                       | 9°                  |
|        | A:マットレスがずれ防止用具        | A:マットレスがずれ防止用具に     |
|        | によって止まっている。           | よって止まっていれば「問題な      |
|        | B:ずれ防止具の固定が不十分        | ۲ĵ                  |
|        | <u>になったり、マットレスがずれ</u> | B:ずれ防止用具を越えていれば     |
|        | てしまうが、落下することはな        | 「許容できる」。            |
|        | را                    |                     |
|        | C:マットレスや人が落下しそ        |                     |
|        | うなほどずれる。              |                     |
|        |                       | () () ()            |
|        | ・評価項目を明確にするため。        |                     |
|        | ・確認方法を明確にするため。        |                     |
|        | ・当からロサイタケーの場合・        | 1                   |

## 3. 安全性 (1) 挟み込み防止

| 通し番号   | 変更後                | 変更前              |
|--------|--------------------|------------------|
| 12     | A:ベッドの構造物による挟み     | 判定の目安が無い.        |
| 変更項目   | こみなどはおきない          | 前間との対比で言えば, C評価で |
| 口全て    | B:ベッドの構造物が身体に接     | は無い.             |
| 口評価項目  | 触することはあるが、傷つける     |                  |
| 口確認方法  | 可能性は低い。            |                  |
| ■判定の目安 | C:ベッドの構造物による挟み     |                  |
| 口解釈基準等 | こみで身体を傷つける可能性が     |                  |
|        | 高い。                |                  |
|        | 修正の理由              | )理由              |
|        | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | E.Ø.             |
|        |                    |                  |

## (2) その他

| 通し番号   | 変更後                | 変更前              |
|--------|--------------------|------------------|
| 13     | A:危険を及ぼす突起物はない。    | B、C:障害を与える程度によっ  |
| 変更項目   | B:突起物はあるが, 人体に危    | て、「許容できる」と「問題あり」 |
| 口全て    | 険を及ぼすとは考えにくい。      | を判別する。           |
| 口評価項目  | C:危険な突起物がある。       |                  |
| 口確認方法  | 甲亜の亚象              | )理由              |
| ■判定の目安 | ・判定の目安を全て三段階にするため。 | 1∈め。             |
| 口解釈基準等 |                    |                  |

## 3. 取說·表示 (1)取扱説明書

| TO THE TANK OF THE | П                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 通し番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変更後                  | 変更前             |
| 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 説明項目が利用者向けと事業者  |
| (IB18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 向けとに分けているか?     |
| 変更項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | A:明確に分かれている場合「問 |
| 口全て                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 題なし」。           |
| 口評価項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | B:分かれていない場合「許容で |
| 口確認方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>₹</b> るJ。    |
| ■判定の目安                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 取扱説明書の内容・表現につい       | 許容可能な評価=B       |
| ■解釈基準等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | て改善の必要性がある場合は、       | 改善指導のため、多数の指摘を行 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指摘事項とする。             | うことが推奨される。ただし取扱 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 利用者や介護者に危害が及ぶよ       | 説明書・表示は常に改善可能なも |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | うな重大な情報で、かつ、その       | のであり、改善が可能であること |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 内容に誤りのあるもの、あるい       | を以ってC評価とすることは妥  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | は理解することが極めて困難な       | 当ではない。          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 場合は重大指摘事項とする。        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 甲亜の正分                | 田亜(             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・取扱説明書には判定不必要で、コメント、 | コメント、問題点を具体的に記載 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | するようにするため。           |                 |

(2) 表示

|                |                |       |                |                |                |                |                            | )理由                     | .問題点を具体的に記載する。                          |
|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 表示の内容・表現について改善 | の必要性がある場合は、指摘事 | 頃とする。 | 利用者や介護者に危害が及ぶよ | うな重大な情報で、かつ、その | 内容に誤りのあるもの、あるい | は理解することが極めて困難な | 場合は重大指摘事項とする。              | 修正(                     | ・表示には判定不必要。コメント、問題点を具体的に記載する。           |
| 15             | (旧19)          | 変更項目  | 口全て            | 口評価項目          | 口確認方法          | ■判定の目安         | ■解釈基準等                     |                         |                                         |
|                |                |       |                | 5 19) 項目       | 5 通目 項目        | 5 19) 項目 項目 方法 | 5<br>項目<br>項目<br>方法<br>の目安 | 5<br>通目<br>政化 知 新 新 新 報 | 5 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 |

## 4. 保守·保清性 (1)保守

| 通し番号<br>16  | 変更後保守が容易にできるか    | 変更前 |
|-------------|------------------|-----|
| 変更項目<br>■全て | 利用者や介護者が保守の際に容   |     |
| 口評価項目       | 易に行うことができるか、問題   |     |
| ] 確認方法      | となる箇所がないか等を、実際   |     |
| ■判定の目安      | に操作を行って確認する。     |     |
| □解釈基準等      | 日常的に利用者/介護者が保守を  |     |
|             | 行うべき箇所に限定して、その   |     |
|             | 操作がしやすいかどうかを確認   |     |
|             | <del>4</del> 8°  |     |
|             |                  |     |
|             | A:容易に行うことができる。   |     |
|             | B:保守を行うことはできるが   |     |
|             | 容易ではない。          |     |
|             | C:保守を行うことができない。  |     |
|             | 甲面の正象            | 1理由 |
|             | ・他の評価基準と統一を取るため。 |     |
|             |                  | _   |

### (2)保清性

| 変更前  |            |      |                |                |                |              |                |                |            |                |                |         |                 |       |                  |
|------|------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|------------------|
| 変更後  | 保清が容易にできるか |      | 利用者や介護者が保清の際に容 | 易に行うことができるか、問題 | となる箇所がないか等を、実際 | に操作を行って確認する。 | 想定される保清の内容は、身体 | が接触する箇所が保清しやすい | かどうかを判断する。 | A:容易に行うことができる。 | B:保清を行うことはできるが | 容易ではない。 | C:保清を行うことができない。 | 像正の理由 | ・他の評価基準と統一を取るため。 |
| 通し番号 | 17         | 変更項目 | ■全て            | 口評価項目          | 口確認方法          | 口判定の目安       | □解釈基準等         |                |            |                |                |         |                 |       |                  |

| 通し番号   | 変更後              | 変更前             |
|--------|------------------|-----------------|
| (8 目)  |                  | 介助者の足が構造物にぶつから  |
| 変更項目   |                  | ないか上述した介助を行ったと  |
| ■全て    |                  | きに、介助者の足がベッドの構造 |
| 口評価項目  |                  | 物にぶつかることがないか確認  |
| 口確認方法  |                  | <b>4</b> 8°     |
| 口判定の目安 |                  | B:ぶつかると感じたら「許容で |
| □解釈基準等 |                  | <b>충</b> るJ。    |
|        | 像正の理由            | 田亜(             |
|        | ・旧通し番号7番と統合したため。 |                 |

| 通し番号   | 変更後             | 変更前              |
|--------|-----------------|------------------|
| (旧13)  |                 | 背上げ時、ベッド柵との挟み込み  |
| 変更項目   |                 | 防止の対策がとられているか    |
| ■全て    |                 | 操作、目視及び触感により確認す  |
| 口評価項目  |                 | ること。             |
| 口確認方法  |                 | 標準的なモデルが柵の間に頭が   |
| 口判定の目安 |                 | 入らないか、確認する。      |
| 口解釈基準等 |                 | 臥位において上肢をマットレス   |
|        |                 | の外に出し、ベッドの背を上げ   |
|        |                 | る。このときに危険な挟み込みが  |
|        |                 | 起こるか確認する。        |
|        |                 | B:上肢の挟み込みが起これば   |
|        |                 | 「許容できる」。         |
|        |                 | C: 柵の間に頭が入れば「問題あ |
|        |                 | 61،              |
|        |                 |                  |
|        | <b>参</b> 正0     | 修正の理由            |
|        | ・判定基準に疑問があり、次年度 | 次年度以降の検討をするため。   |

### (\*) 捕捉

| 通し番号   | 変更後                              | 変更前                |
|--------|----------------------------------|--------------------|
| (旧18)  |                                  | 捕捉による危険性はないか       |
| 変更項目   |                                  | ベッド柵の突起部等に衣服が捕     |
| ■全て    |                                  | 捉され, 首が絞まることや手足の   |
| 口評価項目  |                                  | 血行が止まることはないか?      |
| 口確認方法  |                                  | A:捕捉するような突起等は無     |
| 口判定の目安 |                                  | ·:                 |
| 口解釈基準等 |                                  | B:首の周辺の捕捉は無いが, 手   |
|        |                                  | 足の袖口の捕捉は起きる.       |
|        |                                  | C:首が絞まる恐れがある.      |
|        |                                  | )理由                |
|        | ・当面は評価項目から抜いておいて、事務局預かりとし、JISの動向 | て、事務局預かりとし、JIS の動向 |
|        | を探るため。                           |                    |
|        |                                  |                    |



#### 臨床的評価項目(案)について

| 1. | 手動車いす          | 79 |
|----|----------------|----|
| 2. | 電動車いす(簡易型)     | 85 |
| 3. | 電動三・四輪車(ハンドル型) | 93 |
| 4. | 特殊寝台           | 99 |

#### I. 手動車いす

#### 1. 操作機能性

|    | 評価項目         | 確認方法                                                                                                                                  | 判定の目安                                            | 解釈基準等                                                                                  | 判定 | 特記事項 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| (1 | )基本操作        |                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                        |    |      |
| 1  | 基本操作が簡単にできるか | ①直進する(前進・後退)<br>②曲がる(左右への方向転換)<br>③旋廻することが簡単にできるか、<br>実際に操作を行って確認する。                                                                  | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。 |                                                                                        |    |      |
| (2 | )着脱式部品(アーム   | 」<br>ムサポート、フットサポート、バック                                                                                                                | サポート、車輪、等)の着脱                                    | <br>操作                                                                                 |    |      |
|    |              | 利用者あるいは介護者が部品の着脱<br>操作、跳ね上げ操作、その他の操作<br>(ボタンやレバー等の操作箇所、操                                                                              | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。              |                                                                                        |    |      |
| 3  | たれているか(気に    | 利用者あるいは介護者が着脱可能な<br>部品について、装着時に完全に固定<br>できているか、実際に操作を行って<br>確認する。                                                                     | ている。                                             | たらす極めてつよい                                                                              |    |      |
|    |              | (フレーム、バックサポート、フット <sup>・</sup>                                                                                                        |                                                  | 操作                                                                                     |    |      |
| 4  | 操作が簡単にできるか   | 利用者あるいは介護者が部品の折りたたみ操作(ボタンやレバー等の操作箇所、操作する方向や力加減、手順など)を簡単にできるか、実際に操作を行って確認する。                                                           | B:操作できるが簡単では                                     |                                                                                        |    |      |
| 5  | たれているか(気に    | 利用者あるいは介護者が折りたたみ<br>可能な部品について、使用時の固定<br>性が得られているかを実際に操作を<br>行って確認する。                                                                  | ている。                                             | たらす極めてつよい                                                                              |    |      |
| (4 | .)調整式部品(張り訓  |                                                                                                                                       | ト、ヘッドサポート、ブレー                                    | キ等)の調整操作                                                                               |    |      |
| 6  | 操作が簡単にできるか   | 部品の調整操作(ボタンやレバー、ベルト等の操作箇所、操作する方向や力加減、手順など)が簡単にできるか、実際に操作を行って確認する。利用者あるいは介護者が日常的に調整を行うことが想定される箇所(アームサポートやヘッドサポートなど)で、工具を必要としない箇所を評価する。 | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。 | 利用者又は介護者に<br>おいて、まったく操<br>作できない場合、C<br>評価                                              |    |      |
| /  | たれているか(気に    | 利用者あるいは介護者が調整可能な<br>部品について、その調整後(任意の<br>角度及び位置)に固定性が得られて<br>いるか実際に操作を行って確認す<br>る。                                                     | ている。                                             | 利用者に不快感をも<br>たらす極めてつよい<br>ガタがある場合、C<br>評価                                              |    |      |
| (5 | )ブレーキ操作      |                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                        |    |      |
| 8  | 操作が簡単にできるか   | 利用者あるいは介護者がパーキング<br>ブレーキや介助ブレーキをかける・<br>外す操作(レバーやペダル等の操作<br>箇所、操作する方向や力加減、手順<br>など)が簡単にできるか、実際に操<br>作を行って確認する。                        | B:操作できるが簡単では<br>ない。                              | ブレーキの取付位置<br>によることから、適<br>切な位置で評価する<br>こと。<br>利用者又は介護者の<br>力では、全く操作で<br>きない場合は、C評<br>価 |    |      |

#### 手動車いすー 2

| (6) | 転倒防止装置    |                                                                                |                                                  |   |  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--|
| 9   |           | 利用者あるいは介護者が転倒防止装置の操作(ボタンやレバー等の操作<br>箇所、操作する方向や力加減、手順など)が簡単にできるか、実際に操作を行って確認する。 | B:操作できるが簡単では                                     |   |  |
| (7) | ティッピングレバー | 操作                                                                             |                                                  |   |  |
|     |           | 指定体重に近い人を乗せ、5cmの<br>段差乗り越えを介助動作により行<br>う。                                      | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。 |   |  |
| (8) | 段差乗り越え操作  |                                                                                | -                                                | - |  |
|     | えられるか     | 利用者が2cmの段差乗り越えを可能かどうか確認する。<br>他の機種を用いて段差を乗り越えられる人が当機種に習熟すれば可能になるかどうかで判定する。     | B:操作できるが簡単では<br>ない。                              |   |  |

#### 2. 安全性

| ۷. | 安全性 評価項目                                                   | 確認方法                                                                                                                                                                                                 | 判定の目安                                      | 解釈基準等                          | 判定   | 特記事項   |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|--------|
| (1 | )全般                                                        | 1年 167 と                                                                                                                                                                                             | 刊化の日文                                      | 野州至平寺                          | TJAL | 1910字块 |
|    | 利用者及び介護者の<br>身体に触れる箇所が<br>身体を傷つけないデ                        | ※傷つける危険性の範囲を基本的に                                                                                                                                                                                     | ない。<br>B:身体に接触することは<br>あるが、傷つける可能性は<br>低い。 | きる場合、C評価                       |      |        |
| 13 | 及び介護者が車いす<br>をターンしたときに                                     | ※フットサポートを適切な状態に調                                                                                                                                                                                     | B:下肢に接触することが<br>あるが、傷つける可能性は               | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価          |      |        |
| 14 | がハンドリム駆動時                                                  | 利用者がハンドリムを操作して駆動<br>する際に、手指とブレーキ部分が干<br>渉するかどうか、実際に操作を行っ<br>て確認する。                                                                                                                                   | B:手指が接触することが                               | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価          |      |        |
| 15 |                                                            | 介護者の下肢(足部/下腿等)や衣服が<br>構造物と干渉しないか、実際に操作<br>を行って確認する。                                                                                                                                                  |                                            | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価          |      |        |
| 16 | が前傾姿勢をとった ときに、車いすが前                                        | 利用者が足部をフットサポートに置いた状態で、足部を触るように体幹を前方に倒した時、車いす後輪が浮き上がるなどの転倒に操作を行っながあるか、実際に操作を行って確認する。 ※「床のモノを拾う」ような動作は、本来的にはフットナラへなもいとしてもである。が、現状とがあるでいたがあるになからのであるにして掲げる。として掲げる。キャノを持う動作をもありたりである。キャノを持りの後ろ向きにしす場である。 | B:転倒しないが、ゆれや<br>音が生じる等の不安定さが<br>ある。        | 転倒して、軽傷事故<br>がかなり起きる場<br>合、C評価 |      |        |
| 17 |                                                            | アームサポートとフット・レッグサポートを外した状態で、ベッド/車いす間の移乗動作(①立ち介助および②スライディングボードによる移乗)を想定した場合、利用者や介護者の身体を傷つけることがないか、実際に操作を行って確認する。<br>※傷つける危険性の範囲を基本的には「身体」とするものの、「衣服」を著しく傷める場合も含めることとする。                                | ない。<br>B:身体に接触することは                        | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価              |      |        |
| 18 | 移乗時にブレーキ<br>(含む介護ブレー<br>キ)が身体(利用<br>者·介護者)を傷つ<br>ける危険性はないか | ベッド/車いす間の移乗動作(①立ち介助および②スライディングボードによる移乗)を想定した場合、ブレーキが利用者や介護者の身体を傷つけることがないか、実際に操作を行って確認する。<br>※傷つける危険性の範囲を基本的には「身体」とするものの、「衣服」を著しく傷める場合も含めることとする。                                                      | ない。<br>B:身体に接触することが<br>あるが、傷つける可能性は        | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価          |      |        |

#### 手動車いすー 4

| (2 | )着脱部品の着脱操作          | F                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                           |  |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 19 | 操作時に手指を傷つける危険性はないか。 | 利用者あるいは介護者が部品の着脱操作を行う際に、手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。                                                                                                                       | ない。                                                                               | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価                     |  |
| (3 | )折りたたみ操作            |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                           |  |
| 20 |                     | 利用者あるいは介護者が部品の折り<br>たたみ操作を行う際に、手指を傷つ<br>ける危険性がないか、実際に操作を<br>行って確認する。(全可動範囲で確<br>認すること)                                                                                      | ない。<br>B:手指に接触することが                                                               | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価                         |  |
| (4 | )調整操作               |                                                                                                                                                                             | •                                                                                 |                                           |  |
| 21 |                     | 利用者あるいは介護者が部品の調整<br>操作を行う際に、手指を傷つける危<br>険性がないか、実際に操作を行って<br>確認する。(全可動範囲で確認する<br>こと)<br>利用者あるいは介護者が日常的に調<br>整を行うことが想定される箇所<br>(アームサポートやヘッドサポート<br>など)で、工具を必要としない箇所<br>を評価する。 | ない。<br>B: 手指に接触することが                                                              | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価                         |  |
|    | )ブレーキ操作             |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                           |  |
| 22 |                     | 利用者あるいは介護者がブレーキ操作を行う際に、手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。                                                                                                                        | ない。                                                                               | 適切な取付位置であることを確認すること。<br>を傷事故がかなり起きる場合、C評価 |  |
|    | )転倒防止               |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                           |  |
| 23 | 有効に作用しているか          | 後方転倒を引き起こす状態を設定<br>し、転倒防止装置が有効に作用する<br>か、実際に操作を行って確認する。                                                                                                                     | A:転倒を防止することができる。<br>B:転倒はしないが、著しいゆれや音が生じる等の不安定さがある。<br>C:装置が作用しない、あるいは転倒する危険性がある。 |                                           |  |

#### 3. 取説・表示

|    | 評価項目                | 確認方法                                                                                          | 留意点                                                                                                                                                  | 特記事項 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1 | )取扱説明書              |                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |
| 24 | 取扱説明書は容易に<br>理解できるか | ①利用者に必要な項目を網羅しているか<br>②その項目が引きやすいか<br>③図や写真が使用され分かりやすいか<br>④文字が大きいか<br>⑤表現が分かりやすいか<br>等を確認する。 | 「取扱説明書」の内容要性がある場合は、「若はとする一度者でで、<br>現して、改善の必要事ではある場合は、「おおさいではない。」を記述とする一度者ではまる。また、利用ようなの内容は要するで、かつかるもの、あるいは、「をおいるでは、「重大な指摘のでは、「重大な指摘として記載することが極めています。 |      |
| (2 | 2)表示                |                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |
| 25 | 表示は容易に理解できるか        | ①わかりやすい場所にあるか<br>②利用者に必要な事項が記載されているか<br>③文字が大きいか<br>④表現が分かりやすいか<br>等を確認する。                    | 「製品に対する表示」の内容・表現について、改善の必要性がある場合は、「指摘事項」を記述とのまた、利用者や介護者に危害が及ぶようなの内のは理なのあることが極めてははな事項」として記載すること。                                                      |      |

#### 4. 保守・保清性

|    | 評価項目       | 確認方法                                                                                                                       | 判定の目安                                           | 解釈基準等 | 判定 | 特記事項 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----|------|
|    | )保守        | -                                                                                                                          | -                                               |       |    | · ·  |
|    | 保守が容易にできるか | 利用者や介護者が保守を容易に行うことができるか、問題となる箇所がないか等を、実際に操作を行って確認する。<br>日常的に利用者/介護者が保守を行うべき箇所をタイヤの空気圧の調整に限定して、その操作がしやすいかどうかを確認する。          | る。<br>B:保守を行うことはでき<br>るが容易ではない。<br>C:保守を行うことができ |       |    |      |
| (2 | )保清性       |                                                                                                                            |                                                 |       |    |      |
| 27 | 保清が容易にできるか | 利用者や介護者が保清を容易に行うことができるか、問題となる箇所がないか等を、実際に操作を行って確認する。<br>想定される保清の内容は、身体が接触する箇所(座/背シート、アームサポート、ハンドリム、ブレーキ等)が保清しやすいかどうかを判断する。 | る。<br>B:保清を行うことはでき<br>るが容易ではない。<br>C:保清を行うことができ |       |    |      |

#### Ⅱ. 電動車いす

#### 1. 操作機能性

|    | 探TF機能性<br>評価項目                      | 確認方法                                                                                                            | 判定の目安                                                                             | 解釈基準等                              | 判定    | 特記事項   |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|
| (1 | ) 基本操作                              | UEDM/J/ム                                                                                                        | TIMEVIES                                                                          | <b>斯</b> 州至华守                      | TIVE  | 1700尹炽 |
|    |                                     | ①駆動(前進・後退)<br>②曲がる(左右への方向転換)<br>③旋廻<br>④スイッチのオン・オフ<br>⑤スピードの調節が簡単にできる<br>か、実際に操作を行って確認す<br>る。                   | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単ではない。<br>C:操作できない。                                      |                                    |       |        |
| (2 | !) クラッチ                             |                                                                                                                 |                                                                                   |                                    |       |        |
| 2  | 操作が簡単にできるか                          | 利用者あるいは介護者が場所や操作方法を容易に理解できるか、機構の形状や重さ、入り切りの方向は明確か、接触等で不慮に切り替わる危険性がないか等を確認する。                                    | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                                  |                                    |       |        |
| (3 | 3)充電                                |                                                                                                                 |                                                                                   |                                    |       |        |
| 3  | 操作が簡単にできるか                          | 利用者あるいは介護者が場所や表示、操作手順を容易に理解できるか、電源プラグの着脱や充電状況の表示等が適切か等を確認する。                                                    | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                                  |                                    |       |        |
| (4 | - ) 操縦コントロール                        | レバー                                                                                                             |                                                                                   |                                    |       |        |
|    |                                     | 利用者あるいは介護者が場所や操作手順を理解できるかを確認する。装置の位置調整や形状選択が可能であれば、その調整を行った後の操作性を見る。                                            | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単ではない。<br>C:操作できない。                                      |                                    |       |        |
| (5 | 。<br>う)コントロールボッ:                    | クス                                                                                                              | •                                                                                 |                                    | II II |        |
|    | (机等への)接近時<br>の邪魔にならない<br>か、もしくは回避す  | 回避するための手段が講じられている場合は、利用者あるいは介護者が、装置の位置調整や着脱、元に戻すことが容易か等を確認する。                                                   | A:対応できる。<br>B:対応はできるが、容易<br>ではない。<br>C:全くできない。                                    |                                    |       |        |
|    | ないか、もしくは回<br>避するための手段が<br>講じられているか  | 回避するための手段が講じられている場合は、利用者あるいは介護者が、装置の位置調整や着脱、元に戻すことが容易か等を確認する。                                                   | A:対応できる。<br>B:対応はできるが、容易<br>ではない。<br>C:全くできない。                                    |                                    |       |        |
| (6 | <ul><li>) スイッチ</li></ul>            |                                                                                                                 |                                                                                   |                                    |       |        |
| 7  | 操作が簡単にできるか                          | 利用者あるいは介護者が場所及び<br>操作方法を容易に理解できるか、<br>設置位置は適切かを確認する。                                                            | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                                  |                                    |       |        |
| (7 | )走行操作                               |                                                                                                                 |                                                                                   |                                    |       |        |
| 8  | ピンポイント (軸を動かさないこと) での切り返し操作が簡単にできるか |                                                                                                                 | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                                  |                                    |       |        |
|    | )走行操作感                              |                                                                                                                 |                                                                                   |                                    |       |        |
| 9  |                                     | 操作による体感、及び目視により確認すること。急発進後3~5m走行し、体幹の安定性、不安感を確認する。<br>前方に障害物が無い平坦地で実施する。<br>※タイヤの空気圧は安定していること、屋内の平坦地での実施を前提とする。 | A:体幹が安定し、不安感がない。<br>B:体幹は安定しているが、不安感がある。または体幹が不安定になるが、不安感はない。<br>C:体幹がある。または感はない。 | て大きいズレが生<br>じ、自力で修正する<br>ことが困難な場合、 |       |        |
|    |                                     |                                                                                                                 |                                                                                   |                                    |       |        |

#### 電動車いすー 2

| 10 |                               |                                                                                                                                                                                                                                       | A:体幹が安定し、不安感がない。<br>B:体幹は安定しているが、不安感がある。または体幹が不安定になるが、不安感はない。<br>C:体幹が安定せず、不安感がある。                  | て大きいズレが生<br>じ、自力で修正する<br>ことが困難な場合、        |  |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|    | 180度旋回したときに不安感がないか            | m走行後、180度旋回したときの体幹の安定性、不安感を確認する。<br>左・右回転で確認する。<br>前方に障害物が無い平坦地で実施する。<br>※タイヤの空気圧は安定していること、屋内の平坦地での実施を前提とする。                                                                                                                          | A:体幹が安定し、不安感がない。<br>B:体幹は安定しているが、不安感がある。または体幹が不安定になるが、不安感はない。<br>C:体幹が安定せず、不安感がある。                  | て大きいズレが生<br>じ、自力で修正する<br>ことが困難な場合、<br>C評価 |  |
|    | を最大速度直進で<br>上ったときに不安感<br>がないか | 操作による体感、及び目視により<br>確認すること。<br>離れた位置から最大速度で走行<br>後、直進で実用段差を上がったと<br>きの体幹の安定性、不安感を確認<br>する。<br>※この項目は要求事項ではない。<br>そのため、数値が設定されている<br>場合にのみ、確認のため評価を実<br>施すること。                                                                          | B:体幹は安定しているが、不安感がある。または体幹が不安定になるが、不安感はない。<br>C:体幹がある。または<br>体幹が不安定になるが、不安感はない。<br>の:体幹が安定せず、不安感がある。 | 取説に記載されていなければ、申請時にメーカーへ確認すること             |  |
| 13 | を最大速度直進で降                     | 操作による体感、及び目視により<br>確認すること。<br>離れた位置から最大速度で走行<br>後、直進で実用段差を降りたとき<br>の体幹の安定性、不安感を確認す<br>る。<br>段差を降りるとき前方に重心が移<br>あるため、コントロールレバー<br>から腕が落ちないか(スイッチが<br>切れないか)も確認すること。<br>※この項目は要求事項ではない。<br>そのため、数値が設定されている<br>場合にのみ、確認のため評価を実<br>施すること。 |                                                                                                     | 取説に記載されてい<br>なければ、申請時に<br>メーカーへ確認する       |  |
|    | 源スイッチを切って<br>も不安感は無いか         |                                                                                                                                                                                                                                       | A:体幹が安定し、不安感がない。<br>B:不安感が生するが、実際に落下するほどではない。<br>C:落下する危険性がある。                                      |                                           |  |
|    |                               | <b>ムサポート、フットサポート、バック</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 操作                                        |  |
| 15 | 操作が簡単にできるか                    | 利用者あるいは介護者が部品の着<br>脱操作、跳ね上げ操作、その他の<br>操作(ボタンやレバー等の操作箇<br>所、操作する方向や力加減、手順<br>等)を簡単にできるか、実際に操作<br>を行って確認する。                                                                                                                             | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                                                    |                                           |  |
|    | たれているか(気に<br>なるほどのガタはな<br>いか) | 利用者あるいは介護者が着脱可能<br>な部品について、装着時に完全に<br>固定できているか、実際に操作を<br>行って確認する。                                                                                                                                                                     | A: 固定性が十分に保たれている。<br>B: 固定性は保たれているが、ゆれや音が生じる。<br>C: 固定性が保たれていない。                                    | たらす極めてつよい<br>ガタがある場合、C<br>評価              |  |
|    |                               | (フレーム、バックサポート、フッ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | み操作                                       |  |
| 17 | 操作が簡単にできるか                    | 利用者あるいは介護者が部品の折りたたみ操作(ボタンやレバー等の操作6所、操作する方向や力加減、手順等)を簡単にできるか、実際に操作を行って確認する。                                                                                                                                                            | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                                                    |                                           |  |

| 18   | たれているか(気に<br>なるほどのガタはな | 利用者あるいは介護者が折りたた<br>み可能な部品について、使用時の<br>固定性が得られているかを実際に<br>操作を行って確認する。                                                    | A: 固定性が十分に保たれている。<br>B: 固定性は保たれているが、ゆれや音が生じる。<br>C: 固定性が保たれていない。 | たらす極めてつよい |  |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|      |                        | 調整、フットサポート、アームサポ・                                                                                                       |                                                                  | ーキ等)の調整操作 |  |
|      | מ                      | ベルト等の操作箇所、操作する方向や力加減、手順等)が簡単にできるか、実際に操作を行って確認する。<br>利用者あるいは介護者が日常的に調整を行うことが想定される箇所(アームサポートやヘッドサポート等)で、工具を必要としない箇所を評価する。 | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                 |           |  |
| 20   | たれているか(気に              | 調整可能な部品について、その調整後(任意の角度及び位置)に固定性が得られているか実際に操作を行って確認する。                                                                  | A: 固定性が十分に保たれている。<br>B: 固定性は保たれているが、ゆれや音が生じる。<br>C: 固定性が保たれていない。 | たらす極めてつよい |  |
|      | 2) ブレーキ操作              |                                                                                                                         |                                                                  |           |  |
| 21   | 操作が簡単にできるか             | パーキングブレーキや介助ブレーキをかける・外す操作(レバーやペダル等の操作箇所、操作する方向や力加減、手順等)が簡単にできるか、実際に操作を行って確認する。                                          | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                 |           |  |
| 20.0 | 3)転倒防止装置               | *                                                                                                                       |                                                                  |           |  |
| 22   | 簡単に操作できるか              | 転倒防止装置の操作(ボタンやレバー等の操作箇所、操作する方向や力加減、手順等)が簡単にできるか、実際に操作を行って確認する。                                                          | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                 |           |  |

#### 電動車いすー 4

#### 2. 安全性

|    | 評価項目                                                  | 確認方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 判定の目安                                                                                 | 解釈基準等                 | 判定 | 特記事項 |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------|
| (1 | )全般                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                       |    |      |
|    | 利用者及び介護者の<br>身体に触れる箇所が<br>身体を傷つけないデ                   | 利用者および介護者の身体を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。<br>※傷つける危険性の範囲を基本的には「身体」とするものの、「衣服」を著しく傷める場合も含めることする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A:身体を傷つけることは<br>ない。<br>B:身体に接触することは<br>あるが、傷つける可能性は<br>低い。<br>C:身体を傷つける危険性<br>が高い。    | きる場合、C評価<br>※軽傷事故(病院に |    |      |
|    | が車いすをターンし<br>たときにキャスター<br>が利用者の下肢に接<br>触する危険性はない<br>か | ※フットサポートを適切な状態に<br>調整して評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A:接触することはない。<br>B:下肢に接触することは<br>あるが、傷つける可能性は<br>低い。<br>C:下肢を傷つける危険性<br>が高い。           | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価 |    |      |
| 25 | が前傾姿勢をとった<br>ときに、車いすが前                                | 利用者が足部をフットサポるような<br>一、大学を前方に倒した時、側には<br>一、大学を前方に倒した時、側に<br>一、大学を前方に倒した時、側に<br>一、大学を前方に倒した時、側に<br>一、大学を前方に倒した時、側に<br>一、大学をでは<br>で、一、大学では<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、大学で<br>で、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一 | A:転倒することはない。<br>B:転倒しないが、ゆれや<br>音が生じる等の不安定さが<br>ある。<br>C:転倒する危険性があ<br>る。              |                       |    |      |
| 26 |                                                       | アームサボートとフット・レッグ/サボートを外した状態で、ベッド/車いす間の移乗動作(①立ち介助および②スライディングボードによる移乗)を想定した場合、利用者な介護者の身体を傷つけること確認する。<br>※傷つける危険性の範囲を基本的には「身体」とするものの、、版」を著しく傷める場合も含めるとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A: 身体を傷つけることはない。<br>B: 身体に接触することはあるが、傷つける可能性は低い。<br>C: 身体を傷つける危険性が高い。                 | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価     |    |      |
|    | がハンドリム駆動時<br>に手指をブレーキに<br>接触する危険性はな<br>いか             | が干渉するかどうか、実際に操作を行って確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A:接触することはない。<br>B:手指が接触することがあるが、傷つける可能性は低い。<br>C:接触して手指を傷つける危険性がある。                   |                       |    |      |
|    | 物が介護者の足を傷つける危険性はないか                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B:下肢が接触することが<br>あるが、傷つける可能性は<br>低い。<br>C:傷つける危険性が高<br>い。                              | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価     |    |      |
| 29 | 身体(利用者·介護                                             | ベッド/車いす間の移乗動作(①立ち<br>介助および②スライディングボードによる移乗)を想定した場合、ブレーキが身体を傷つけることがないか、実際に操作を行って確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A: 身体を傷つけることは<br>ない。<br>B: 身体に接触することが<br>あるが、傷つける可能性は<br>低い。<br>C: 身体を傷つける危険性<br>が高い。 | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価 |    |      |

|    |                    |                                                                                                                                 |                                                                                      |                               | 1 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| (2 | ) 着脱部品の着脱操(        | 乍                                                                                                                               |                                                                                      |                               |   |
| 30 |                    | 利用者あるいは介護者が部品の着脱操作を行う際に、手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。                                                                           | A:手指を傷つけることはない。<br>B:手指に接触することがあるが、傷つける可能性は低い。<br>C:手指を傷つけたり挟み込んだりする危険性が高い。          | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価         |   |
| (3 | ) 折りたたみ操作          |                                                                                                                                 | •                                                                                    |                               | • |
|    |                    | 利用者あるいは介護者が部品の折                                                                                                                 | A:手指を傷つけることは                                                                         | <b>取信事物がかたい</b> お             |   |
| 31 |                    | われているがはがいます。<br>りたたみ操作を行う際に、手指を<br>傷つける危険性がないか、実際に<br>操作を行って確認する。(全可動<br>範囲で確認すること)                                             | ない。<br>B: 手指に接触することがあるが、傷つける可能性は低い。<br>C: 手指を傷つけたり挟み込んだりする危険性が高い。                    | <sub>社局争取が</sub> がなり起きる場合、C評価 |   |
| (4 | .) 調整操作            |                                                                                                                                 |                                                                                      |                               |   |
|    | ける危険性はないか          | 利用者あるいは介護者が部品の調整操作を行う際に、手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。(全可動範囲で確認すること)利用者が日常的に調整を行うことが想定される箇所(アームサポートやヘッドサポート等)で、工具を必要としない箇所を評価する。 | A: 手指を傷つけることはない。<br>B: 手指に接触することがあるが、傷つける可能性は低い。<br>C: 手指を傷つけたり挟み込んだりする危険性が高い。       | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価         |   |
| (5 | )機械式ブレーキ操作         | 乍                                                                                                                               |                                                                                      |                               |   |
| 33 | 操作時に手指を傷つける危険性はないか | 利用者あるいは介護者が機械式ブレーキ操作を行う際に、手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。                                                                         | A: 手指を傷つけることはない。<br>B: 手指に接触することがあるが、傷つける可能性は低い。<br>C: 手指を傷つけたり挟み込んだりする危険性が高い。       | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価         |   |
| (6 | シ転倒防止              |                                                                                                                                 |                                                                                      |                               |   |
| 34 | 有効に作用しているか         | 後方転倒を引き起こす状態を設定し、転倒防止装置が有効に作用するか、実際に操作を行って確認する。                                                                                 | A: 転倒を防止することができる。<br>B: 転倒はしないが、著しいゆれや音が生じる等の不安定さがある。<br>C: 装置が作用しない、あるいは転倒する危険性がある。 | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価         |   |

#### 電動車いすー 6

#### 3. 取説・表示

| ٥. | 取説・表示               |                                                                                               |                                                                                                                          |      |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 評価項目                | 確認方法                                                                                          | 留意点                                                                                                                      | 特記事項 |
| (1 | )取扱説明書              |                                                                                               |                                                                                                                          |      |
| 35 | 取扱説明書は容易に<br>理解できるか | ①利用者に必要な項目を網羅しているか<br>②その項目が引きやすいか<br>③図や写真が使用され分かりやすいか<br>④文字が大きいか<br>⑤表現が分かりやすいか<br>等を確認する。 | 「取扱説明書」の内容・表現について、改善の必善の必要事である場合は、「お話されている。また、利用者では、するでである。また、利用者では、からなった。 あることが極めていい、からることが極めて、は、は、「重動では、「記載すること。       |      |
| (2 | 2)表示                |                                                                                               |                                                                                                                          |      |
| 36 | 表示は容易に理解できるか        | ①わかりやすい場所にあるか<br>②利用者に必要な事項が記載され<br>ているか<br>③文字が大きいか<br>④表現が分かりやすいか<br>等を確認する。                | 「製品に対する表示」の内容・表現について、改善の必善の必要性がある場合は、ることのでは、ることでは、表現については、ないでは、表現のでは、人間では、からは、のののでは、、「重報では、のののでは、、「記載することがを対して、いて記載すること。 |      |

#### 4. 保守・保清性

|    | 評価項目       | 確認方法                                                                   | 判定の目安                                                       | 解釈基準等 | 判定 | 特記事項 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| (1 | )保守        |                                                                        |                                                             |       |    |      |
| 37 | 保守が容易に出来るか | 取扱説明書に記載された保守項目を、利用者や介護者が保守を容易に行うことができるか、問題となる箇所がないか等を、実際に操作を行って確認する。  | A:容易に行うことができる。<br>B:保守を行うことはできるが、容易ではない。<br>C:保守を行うことができない。 |       |    |      |
| (2 | )保清性       |                                                                        |                                                             |       |    |      |
| 38 | 保清が容易にできるか | 取扱説明書に記載された保清項目を、利用者や介護者が保清の際に容易に行うことができるか、問題となる箇所がないか等を、実際に操作を行って確認する | A:容易に行うことができる。<br>B:保清を行うことはできるが、容易ではない。<br>C:保清を行うことができない。 |       |    |      |

#### 5. その他

| 評価項目   | 確認方法                                    | 判定の目安                                                     | 解釈基準等 | 判定 | 特記事項 |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----|------|
| (1)付属品 |                                         |                                                           |       |    |      |
| 39 付属品 | 付属品(方向指示器、警告音、ミラー等)についての操作性・安全性を確認すること。 | A:操作しやすく、安全である。<br>B:操作しにくいが、安全である。<br>C:操作できない、または危険である。 |       |    |      |

#### Ⅲ.電動三・四輪車

#### 1. 操作機能性

|     | 評価項目                  | 確認方法                                                                                                                       | 判定の目安                                            | 解釈基準等                                     | 判定      | 特記事項 |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------|
| (1  | )基本操作                 | 10世間がノンバム                                                                                                                  | 刊足の自文                                            | 所机至半寸                                     | TJAE    | 打印手块 |
|     |                       | ①駆動(前進・後退)<br>②曲がる(左右への方向転換)<br>③旋廻<br>④スイッチのオン・オフ<br>⑤スピードの調節が簡単にできる<br>か、実際に操作を行って確認する。                                  | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。 |                                           |         |      |
| (2  |                       |                                                                                                                            | Į.                                               | !                                         | <u></u> |      |
|     |                       | 利用者あるいは介護者が場所や表示、操作手順を容易に理解できるか、電源プラグの着脱や充電状況の表示等が適切か等を確認する。                                                               | A:操作が簡単にできる。<br>B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。 |                                           |         |      |
| (0) |                       | e the                                                                                                                      |                                                  |                                           |         |      |
|     | ) ハンドル位置調整探操作が簡単にできるか | 利用者あるいは介護者が場所や操作<br>方法を容易に理解できるか、実際に<br>操作して確認する。                                                                          |                                                  |                                           |         |      |
| 4   | たれているか(気に             | 利用者あるいは介護者が行うハンド<br>ル位置調整操作について、固定性は<br>保たれているか実際に操作を行って<br>確認する。<br>任意の角度及び位置で異常なゆれや<br>音等を発しないか確認する。                     | ている。<br>B: 固定性は保たれている<br>が、ゆれや音が生じる。             | 利用者に不快感をも<br>たらす極めてつよい<br>ガタがある場合、C<br>評価 |         |      |
| (4  | <br>)ハンドル操作           |                                                                                                                            |                                                  | <u> </u>                                  |         |      |
| 5   | 操作が簡単にできるか            | 利用者あるいは介護者が操作方法を容易に理解できるか、操作して確認すること。 ハンドル操作とアクセルレバーを同時に操作できるかを確認する。運転操作して前進、後退、左右への方向転換、旋回を低速、高速で確認する。                    | B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                 |                                           |         |      |
| (5  | )アクセルレバー操作            |                                                                                                                            |                                                  | •                                         |         |      |
| 6   | 操作が簡単にできるか            | 利用者あるいは介護者が操作方法を容易に理解できるか、操作して確認すること。<br>スピード調整機能、進行方向の切り替え機能の有無を確認する。<br>前進後進の方向は明確になっているか、ハンドル操作とアクセルレバーを同時に操作できるかを確認する。 | B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                 |                                           |         |      |
| (6  | ンスイッチ・キー操作            |                                                                                                                            |                                                  |                                           |         |      |
| 7   | 操作が簡単にできるか            | 利用者あるいは介護者が操作方法を容易に理解できるか、操作して確認すること。<br>キー操作の場所や差込み方向、キーの形状や操作にかかる力を確認する。<br>各スイッチの場所や入り切りの状態は明確になっているかを確認する。             | B:操作できるが簡単では<br>ない。<br>C:操作できない。                 |                                           |         |      |

#### 電動三・四輪車ー 2

| (7) | )シート前後位置調整         | -<br>発作(工具を使用するものは対象外)           |                         |                        |  |
|-----|--------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
|     |                    | 利用者あるいは介護者が装置の場所                 |                         |                        |  |
|     | か                  | や操作手順を容易に理解できるか、                 | B:操作できるが簡単では            |                        |  |
|     |                    | 操作して確認すること。                      | ない。                     |                        |  |
|     |                    | 機構の形状・適度な力で操作できるかを確認する。          | し、操作できない。               |                        |  |
|     |                    |                                  |                         |                        |  |
|     |                    | 利用者あるいは介護者が行うシート                 |                         |                        |  |
|     | たれているか(気に          | 前後位置調整操作について、固定性は保持なる。           |                         | たらす極めてつよい              |  |
|     | いか)                | は保たれているか、実際に操作を<br>行って確認する。      | B:固定性は保たれているが、ゆれや音が生じる。 | ガタがある場合、C<br>評価        |  |
|     |                    | 最大可動位と中間可動位で異常なゆ                 | C:固定性が保たれていな            |                        |  |
|     |                    | れや音等を発しないか確認する。                  | <i>U</i> 1₀             |                        |  |
| (0) | <br>)シート回転操作       |                                  |                         |                        |  |
|     |                    | 利用者あるいは介護者が操作装置の                 | Δ:操作が簡単にできる。            |                        |  |
|     | か                  |                                  | B:操作できるが簡単では            |                        |  |
|     |                    | 操作して確認すること。                      | ない。                     |                        |  |
|     |                    | 機構の形状・適度な力で操作できるかを確認する。          | し、操作できない。               |                        |  |
|     |                    |                                  |                         |                        |  |
|     |                    | 利用者あるいは介護者が行うシート                 |                         |                        |  |
|     |                    | 回転操作について、固定性は保たれているか、実際に操作を行って確認 |                         | たらす極めてつよい<br>ガタがある場合 C |  |
|     | いか)                | する。                              | が、ゆれや音が生じる。             | 評価                     |  |
|     |                    | 各固定位置で異常なゆれや音等を発                 |                         |                        |  |
|     |                    | しないか確認する。                        | <i>ι</i> 1.             |                        |  |
| (9) | L<br>)アームサポート跳ね    | L<br>1上げ操作                       |                         | L                      |  |
|     |                    | 利用者あるいは介護者が操作装置の                 | A:操作が簡単にできる。            |                        |  |
|     | か                  | 場所や手順を容易に理解できるか、                 | B:操作できるが簡単では            |                        |  |
|     |                    | 操作して確認すること。<br>機構の形状・適度な力で操作できる  | ない。<br>C:操作できない         |                        |  |
|     |                    | かを確認する。                          | O · Jair Ceavio         |                        |  |
|     |                    |                                  |                         |                        |  |
|     |                    | 利用者あるいは介護者が行うアームサポート跳ね上げ操作について、固 |                         | 利用者に不快感をも<br>たらす極めてつよい |  |
|     |                    | 定性は保たれているか、実際に操作                 |                         |                        |  |
|     | いか)                | を行って確認する。                        | が、ゆれや音が生じる。             | 評価                     |  |
|     |                    | 標準位・跳ね上げ位で異常なゆれや音等を発しないか確認する。    | C:固定性か保たれていない。<br>い。    |                        |  |
|     |                    |                                  | V 10                    |                        |  |
|     | O) 折りたたみ又は分        |                                  |                         | •                      |  |
|     |                    | 利用者あるいは介護者が、操作装置の根廷は大阪大阪日に開始できる。 |                         |                        |  |
|     | か                  | の場所や手順を容易に理解できる<br>か、操作して確認すること。 | B:操作できるが簡単では<br>ない。     |                        |  |
|     |                    |                                  | C:操作できない。               |                        |  |
|     |                    |                                  |                         |                        |  |
|     | 1)走行操作感            |                                  |                         |                        |  |
|     | 平地を最大加速度で急発進したときに不 | 操作による体感、及び目視により確認すること。           | A:体幹が安定し、不安感  <br>がない。  | 操作時の姿勢に極め<br>て大きいズレが生  |  |
|     | 安感がないか             | 急発進後3~5m走行し、体幹の安                 | B:体幹は安定している             | じ、自力で修正する              |  |
|     |                    | 定性、不安感を確認する。                     | が、不安感がある。または            | ことが困難な場合、              |  |
|     |                    | 屋内の平坦地で実施すること。                   | 体幹が不安定になるが、不<br>安感はない。  | C評価                    |  |
|     |                    |                                  | C:体幹が安定せず、不安            |                        |  |
|     |                    |                                  | 感がある。                   |                        |  |
| 10  | で 地 な 見 士 減 は 舟 不  | <br> 操作による体感、及び目視により確            | <br>  A:休齢が安定し   不空感    | 協作時の次熱にない              |  |
| 10  | 平地を取入減速度で急停止したときに不 |                                  | A・体軒が女定し、个女恩<br> がない。   | 操作時の妥勢に極め<br>て大きいズレが生  |  |
|     | 安感がないか             | 最大速度にて3~5m走行後、急停                 | B:体幹は安定している             | じ、自力で修正する              |  |
|     |                    | 止したときの体幹の安定性、不安感                 |                         | ことが困難な場合、              |  |
|     |                    | を確認する。<br>屋内の平坦地で実施とすること。        | 体幹が不安定になるが、不<br>安感はない。  | C評価                    |  |
|     |                    |                                  | C:体幹が安定せず、不安            |                        |  |
|     |                    |                                  | 感がある。                   |                        |  |
|     |                    |                                  |                         |                        |  |

| 17 | を最大速度直進で                        | 操作による体感、及び目視により確認すること。<br>離れた位置から最大速度で走行後、<br>直進で実用段差を上がったときの体<br>幹の安定性、不安感を確認する。<br>※この項目は要求事項ではない。そ<br>のため、数値が設定されている場合<br>にのみ、確認のため評価を実施する<br>こと。 | がない。<br>B:体幹は安定している<br>が、不安感がある。または<br>体幹が不安定になるが、不<br>安感はない。<br>C:体幹が安定せず、不安 | 取説に記載されてい<br>なければ、申請時に<br>メーカーへ確認する |  |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 18 | を最大速度直進で降                       | 離れた位置から最大速度で走行後、<br>直進で実用段差を降りたときの体幹                                                                                                                 | がない。<br>B:不安感が生するが、実際に落下するほどではない。<br>C:落下する危険性があ                              | 取説に記載されてい                           |  |
| 19 | 走行中に間違って電源スイッチを切って<br>も不安感は無いか  | 平地を最大速度で走行し、電源を切る。                                                                                                                                   | A:体幹が安定し、不安感がない。<br>B:不安感が生するが、実際に落下するほどではない。<br>C:落下する危険性がある。                |                                     |  |
|    | 2)夜間走行<br>夜間に走行する場合<br>にも問題はないか | 夜間に走行することを想定し、他者<br>の視認性、他者からの視認性、走行<br>操作に問題は無いか、確認する。                                                                                              |                                                                               |                                     |  |
|    | 3)機械式ブレーキ操                      |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                     |  |
| 21 | 操作が簡単にできるか                      | 利用者あるいは介護者が場所や操作方法を理解し、操作して確認すること。                                                                                                                   |                                                                               |                                     |  |

#### 電動三・四輪車- 4

#### 2. 安全性

| ۷.  | 安全性                  |                                                                                          |                                                                   |                                         |    | 41   |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|------|
|     | 評価項目                 | 確認方法                                                                                     | 判定の目安                                                             | 解釈基準等                                   | 判定 | 特記事項 |
|     |                      | 利用者の身体を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。<br>※傷つける危険性の範囲を基本的には「身体」とするものの、「衣服」を著しく傷める場合も含めることとする。 | ない。<br>B:身体に接触することは<br>あるが、傷つける可能性は<br>低い。                        | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価<br>※軽傷事故(病院にかかるような事故) |    |      |
| 23  |                      | 乗車時に利用者の身体を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。                                                    | A:身体を傷つけることは                                                      | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価                   |    |      |
|     | ) ハンドル位置調整排操作時に手指を傷つ | 全可動範囲にわたってハンドル位置                                                                         | A:手指を傷つけることは                                                      |                                         |    |      |
|     | ける危険性はないか            | 調整操作を行う際に、手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を<br>行って確認する。                                              | はい。<br>B: 手指に接触することがあるが、傷つける可能性は低い。<br>C: 手指を傷つけたり挟み込んだりする危険性が高い。 | きる場合、C評価                                |    |      |
|     | )シート前後位置調整           |                                                                                          |                                                                   | -                                       | -  |      |
| 25  | 操作時に手指を傷つける危険性はないか   | 全可動範囲にわたってシート前後位<br>置調整操作を行う際に、手指を傷つ<br>ける危険性がないか、実際に操作を<br>行って確認する。                     | ない。                                                               | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価                   |    |      |
| (4) | )シート回転操作             |                                                                                          |                                                                   |                                         |    |      |
| 26  |                      | 全可動範囲にわたってシート回転操作を行う際に、利用者の手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。                                 | ない。                                                               | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価                       |    |      |
| (5) | ) アームサポート跳ね          | <br>Q上げ操作                                                                                |                                                                   |                                         |    |      |
| 27  | 操作時に手指を傷つける危険性はないか   | 全可動範囲にわたってアームサポート跳ね上げ操作を行う際に、利用者の手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。                           |                                                                   | 軽傷事故がかなり起<br>きる場合、C評価                   |    |      |
|     | )折りたたみ操作             |                                                                                          |                                                                   |                                         |    | _    |
| 28  | 操作時に手指を傷つける危険性はないか   | 全可動範囲にわたって、折りたたみ<br>又は分解操作を行う際に、手指を傷<br>つける危険性がないか、実際に操作<br>を行って確認する。                    | ない。                                                               | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価                       |    |      |
|     |                      |                                                                                          |                                                                   |                                         | _  |      |

| (7) | (7) 着脱式部品の着脱操作 |                                                         |     |                   |  |  |  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|
| 29  |                | 利用者あるいは介護者が部品の着脱操作を行う際に、手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。   | ない。 | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価 |  |  |  |
| (8  | )機械式ブレーキ操作     | F                                                       |     |                   |  |  |  |
| 30  |                | 利用者あるいは介護者が機械式ブレーキ操作を行う際に、手指を傷つける危険性がないか、実際に操作を行って確認する。 |     | 軽傷事故がかなり起きる場合、C評価 |  |  |  |

#### 3. 取説・表示

|    | 評価項目                | 確認方法                                                                                                    | 留意点                                                                                                                                                  | 特記事項 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1 | )取扱説明書              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |
| 31 | 取扱説明書は容易に<br>理解できるか | <ul><li>①わかりやすい場所にあるか</li><li>②利用者に必要な事項が記載されているか</li><li>③文字が大きいか</li><li>④表現が分かりやすいか等を確認する。</li></ul> | 「取扱説明書」の内容・表現について、改善の必要性がある場合は、「指と。<br>東」を記述とすること。<br>また、利用者や介護者に危害が及ぶような重大な情報で、かつ、であるとに誤り解することが重大なは理な事することが重大なは、<br>であることが重大な指摘といいます。<br>で、あいますること。 |      |
| (2 |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |
| 32 | 表示は容易に理解できるか        | <ul><li>①わかりやすい場所にあるか</li><li>②利用者に必要な事項が記載されているか</li><li>③文字が大きいか</li><li>④表現が分かりやすいか等を確認する。</li></ul> | 「製品に対する表示」の内容・表現について、改善の必要性がある場合は、「指摘事項」を記述とするこまた、利用者や介護者に危害が及ぶような重大な重大なで、かつ、あるいは理解することが極めて困難な場合には、「重大なすること。                                         |      |

#### 電動三・四輪車ー 6

#### 4. 保守・保清性

|    | 評価項目       | 確認方法                                 | 判定の目安        | 解釈基準等 | 判定 | 特記事項 |  |  |
|----|------------|--------------------------------------|--------------|-------|----|------|--|--|
| (1 | 〔1〕保守      |                                      |              |       |    |      |  |  |
| 33 | 保守が容易にできるか |                                      |              |       |    |      |  |  |
| (2 | )保清性       |                                      |              |       |    |      |  |  |
| 34 | 保清が容易にできるか | を、利用者や介護者が保清の際に容<br>易に行うことができるか、問題とな | B:保清を行うことはでき |       |    |      |  |  |

#### 5. その他

|    | 評価項目 | 確認方法                                   | 判定の目安 | 解釈基準等 | 判定 | 特記事項 |
|----|------|----------------------------------------|-------|-------|----|------|
| (1 | )付属品 |                                        |       |       |    |      |
| 35 | 付属品  | 付属品(方向指示器、警告音、ミラー等)についての操作性・安全性を確認すること |       |       |    |      |

# IV. 特殊寝台 1. 操作機能性

|    | 操作機能性 評価項目                                  | 確認方法                                                                                                                                                                                                                                                                        | 判定の目安                                                                                                                                                        | 解釈基準等 | 判定 | 特記事項 |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| (1 | )スイッチ・格納                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |       |    |      |
| 1  | 押しやすいか                                      | 操作により確認すること。<br>操作者は介助者の場合と本人の場合<br>と両方で確認する。姿勢は立位と臥<br>位を想定。<br>片手にスイッチを持ってその手でス<br>イッチ操作する。                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |       |    |      |
| 2  | 見やすいか                                       | 目視により確認すること。                                                                                                                                                                                                                                                                | A:スイッチの意味が文字ないしは図形により間違いなく確認できる。<br>B:よく見れば確認できる。<br>C:誤認による事故の可能性がある。                                                                                       |       |    |      |
|    | に操作しやすいか                                    | 3機能の操作、特に背上げ操作を<br>行って確認する。<br>本人を想定して、柵の内側にスイッ<br>チを固定して臥位で片手で操作して<br>みる。                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |       |    |      |
| 4  | 格納しやすいか                                     | 取説に格納場所が記述されていれば<br>その場所に格納しやすいか、操作し<br>て確認する。<br>記述がない場合には、一般的な格納<br>場所としてベッド柵を想定し、柵に<br>かけやすく、ベッドが水平な位置で<br>勝手にはずれないか、また、はずそ<br>うとしたときにはずしやすいか確認<br>する。                                                                                                                   | はずしたりできる。<br>B:容易ではないが、片手<br>でできる。                                                                                                                           |       |    |      |
|    | )電動機能(背上げ、                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |       |    |      |
|    | 節位置と股関節位置<br>が適合するか(下腿<br>部等の不快感の除<br>去・防止) | 股関節位置をベッドの該当位置にあわせて、膝上げ(60~70%程度)、背上げ(45度程度)をして、膝関節位置と股関節位置を確認する。<br>取説に適合身長が記述されていない場合は155~160cmのモデルで確認する。背上げ途中で不快感を感じても解除動作(介助でも自立でも)をしない。<br>※ 利用者の身体状況に適合していることを前提として評価すること。                                                                                            | の該当位置と一致しており、かかと部がベッドマットレスについている。<br>B:股関節がベッドの該当位置に合っているにもかかわらずベッドの膝上げられ、で下腿部が若干浮き上がっている。<br>C:股関節の位置が大きく足側にずれ、ベッドちに関節の位置が大きよげられ、踵が完全にべったりに、これに関節の位置が大きといる。 |       |    |      |
| 6  |                                             | 操作及び目視により確認すること。<br>モデルは取説に記述されている。<br>身長範囲の中間値程度の身長、記述<br>がなければ155~16Ocm程度の身<br>長。股関節位置をベッドの該当位置<br>にあわせて寝る。<br>①膝上げ(最大)→膝上げ(最大)<br>②かかとの位置を基準にとし、程<br>のすれが生じるかを確認する。<br>のずれが生じるかを確認する。<br>がよけずを連動のベッチ操作で行う。<br>操作を連動のスイッチ操作で行う。<br>※ 背上げと膝上げを連動して行う<br>場合、背上げ角度は42度前後が上限。 | B:数cm程度すれるが、膝上げ・背上げ、背下げ・膝下げを繰り返すことができる。<br>C:足側に大きくずれ、さらに同じ動作(膝上げ・背上げ)を繰り返すことが苦                                                                              |       |    |      |

## 特殊寝台-2

| (3 | (3) その他                           |                                                                                                                                                         |                                                                                           |  |  |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | 側方から介助者は                          | マットレス幅90cm程度等を想定し、標準的なモデル(前述)がマットレス中央に寝る。同程度の身長の介助者が介助者向きの寝返り介助をしてみて、下腿部や大腿部がマットレス以外の構造物にぶつかりやすいか、確認する。ベッド高さは介助者の身長に応じて適宜調節する。                          | B:介助者の下肢がベッド<br>構造物に接触するが、特に<br>問題にならない。<br>C:介助者の下肢がベッド<br>構造物にぶつかり、介助作                  |  |  |
|    | 移乗を妨げる構造で<br>はないか                 | 標準的なモデル(前述)を臥位にし、介助動作で端座位にし、さらに移乗介助動作を行なってみる。介助者は同程度の体格。<br>移乗は、①立位による介助移乗(一般的な方法)、および、②スライディングボードによる移乗(介助者立位による)とする。<br>車いすの位置は足方向とする。これらの介助動作の中で評価する。 | B:介助者や本人の身体がベッドの構造物に接触するが、危険ではなく、作業が行える。<br>C:介助者または本人の身体がベッド構造物に接触し、危険であったり、作業がきわめてしにくい。 |  |  |
| 9  | 等がベッド下部に入<br>るか(床走行リフ<br>ト、サイドテーブ | 目視により確認すること。<br>使用を想定するテーブルは同一メーカーの商品とする。<br>床面を最下位にして確認し、当該用<br>具の使用想定範囲内でベッド構造物<br>等にぶつからないか確認する。                                                     | B:接触するが、使用上問題にならない。                                                                       |  |  |
| 10 | 足下にマットレス止<br>めを備えているか             | 操作および目視により確認すること。<br>標準的なマットレスを使用し、標準的なモデルを標準的な位置に寝かせて(身長は前記、体重は50~60kg程度)、足上げをした後に背を上げるという動作を繰り返して、一杯まで背を上げる。この後、背を平らにし、これらの過程でマットレスのずれを確認する。          | B:マットレス止めの固定がはずれたり、マットレスが滑り止めを越えてしまうが、決して落下しない。<br>C:マットレスがフットボードを越えてしまい、場合によっては落下の危険がある。 |  |  |
| 11 | 止めを有するベッド                         | 操作及び目視により確認すること。<br>同様のモデルで車いすからベッドへ<br>のスライディングボードを利用した<br>介助移乗を行って、マットレスのず<br>れを確認する。                                                                 | る。                                                                                        |  |  |

#### 2. 安全性

| ۷٠ | <b>乙.</b> 女主性 |                                                            |                             |                                                         |    |      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----|------|
|    | 評価項目          | 確認方法                                                       | 判定の目安                       | 解釈基準                                                    | 判定 | 特記事項 |
| (1 | )挟み込み防止       |                                                            |                             |                                                         |    |      |
| 12 |               | ①端座位になって、足を引き込んで<br>昇降動作をする。<br>②介助者が立位になり、足を差し込んで昇降動作をする。 | 挟み込み等はおきない。<br>B:ベッドの構造物が身体 | 軽傷事故がかなりの<br>頻度で起きる場合、<br>C評価<br>※軽傷事故(病院に<br>かかるような事故) |    |      |
| (2 | )その他          |                                                            |                             |                                                         |    |      |
| 13 | 周辺部に突起物等がないか  | 目視及び触感により確認すること。                                           |                             | 軽傷事故がかなりの<br>頻度で起きる場合、<br>C評価                           |    |      |

#### 3. 取説・表示

|    | 評価項目                | 確認方法                                                                                          | 判定の目安                                                                                                                                      | 特記事項 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1 | )取扱説明書              |                                                                                               |                                                                                                                                            |      |
| 14 | 取扱説明書は容易に<br>理解できるか | ①利用者に必要な項目を網羅しているか<br>②その項目が引きやすいか<br>③図や写真が使用され分かりやすいか<br>④文字が大きいか<br>⑤表現が分かりやすいか<br>等を確認する。 | 「取扱説明書」の内容・表現について、改善の必善の必要の必要をできる。 では、「おいった」を記述とする できまた、利用者やな重大な重大なで、かった。その内では、その内では、できないは、できないなどが極めてなおでであることが極めてなおででは、「重大なおった。 として記載すること。 |      |
|    | )表示                 |                                                                                               |                                                                                                                                            |      |
| 15 | 表示は容易に理解できるか        | ①わかりやすい場所にあるか<br>②利用者に必要な事項が記載されているか<br>③文字が大きいか<br>④表現が分かりやすいか<br>等を確認する。                    | 「製品に対する表示」の内容・表現について、改善の必要性がある場合は、「指摘事項」を記述とすること。 また、利用者や介護者に危害が及ぶような重大な情報で、かつ、その内容に誤りのあるもの、あるいは理な場合には、「重大な指摘事項」として記載すること。                 |      |

#### 4. 保守・保清性

|    | 評価項目       | 確認方法                                                                                                                         | 判定の目安                                           | 解釈基準等 | 判定 | 特記事項 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----|------|
| (1 | )保守        |                                                                                                                              |                                                 |       |    |      |
| 16 | 保守が容易にできるか | 利用者や介護者が保守の際に容易に<br>行うことができるか、問題となる箇<br>所がないか等を、実際に操作を行っ<br>て確認する。<br>日常的に利用者/介護者が保守を行<br>うべき箇所に限定して、その操作が<br>しやすいかどうかを確認する。 | る。<br>B:保守を行うことはでき<br>るが容易ではない。<br>C:保守を行うことができ |       |    |      |
| (2 | )保清性       |                                                                                                                              |                                                 |       |    |      |
| 17 | 保清が容易にできるか | 利用者や介護者が保清の際に容易に<br>行うことができるか、問題となる箇<br>所がないか等を、実際に操作を行っ<br>て確認する。<br>想定される保清の内容は、身体が接<br>触する箇所が保清しやすいかどうか<br>を判断する。         | る。<br>B:保清を行うことはでき<br>るが容易ではない。<br>C:保清を行うことができ |       |    |      |

| <b>資</b> : | 料4 臨床的評価事業に関 | する規程類(案)について |  |
|------------|--------------|--------------|--|
|            |              |              |  |
|            |              |              |  |

## 福祉用具臨床的評価事業に関する規程類について

| 1. 福祉用具臨床的評価業務方法書 (認証センター規程-1) · · · · · · · 105                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (認証業務マニュアル)                                                                               |
| <ul><li>・本事業の業務全体につき、目的・業務の全体像・定義と組織について規程</li><li>・臨床的評価業務を遂行する協会内認証センターの設置と役割</li></ul> |
| ・認証委員会、基準部会、苦情処理・サーベランス部会の設置と役割<br>・臨床的評価および認証の業務手順に関して規程                                 |
| ・ 端外的計画およい心証の未務于順に関して規性                                                                   |
| 2. 認証センター業務規程(認証センター規程 - 2) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
| ・認証センター業務のマネジメントシステムについて規程                                                                |
| 3. 福祉用具臨床的評価認証委員会規程(認証センター規程ー3) · · · · 123<br>・認証委員会の審議・決定事項<br>① 評価基準の制定                |
| ② 評価者の要件等の評価制度に係わる事項                                                                      |
| ③ 評価結果の確定                                                                                 |
| ④ 苦情処理・サーベランス結果等の評価の妥当性に係わる事項                                                             |
| 4. 福祉用具臨床的評価 評価基準制定規程(認証センター規程-4) · · · 127<br>・評価基準の要件および判定基準など                          |
| <ul><li>5. 臨床的評価機関登録規程(認証センター規程-5) ・ 131</li><li>・評価機関登録に関する要件・書式など</li></ul>             |
| (ご注意)                                                                                     |
| 本資料は、現時点(平成21年3月)の案を掲載している。                                                               |
| 臨床的評価事業における規程類の整備については、今後、より具体的な検討を行う予                                                    |
| 定であり、変更する場合があることをご留意下さい。                                                                  |

## 福祉用具臨床的評価業務方法書

### (認証業務マニュアル)

#### 1. 目的

本規程は、介護保険等において公的給付される福祉用具の適切な普及を図ることを目的として、福祉用具を臨床的側面から評価し、安全で使いやすい福祉用具を認証する業務に関する方法を定め、福祉用具の安全利用の確保に資することを目的とする。

#### 2. 適用

本規程は(財団法人) テクノエイド協会(以下 本協会 という) が実施する「福祉 用具臨床的評価業務」(以下 本評価業務 という) に適用する。

#### 3. 用語定義

#### 3. 1 福祉用具

本評価業務で対象とする福祉用具は、介護保険等において保険給付の対象となる種目 の福祉用具とし、認証委員会で選定する。

#### 3. 2 評価基準

評価基準とは、本評価業務の対象となる福祉用具の区分毎に制定された臨床的評価の 基準を言う。

ただし、福祉用具の区分を細分化し、評価基準を細分化区分毎に制定することを妨げない。

#### 3.3 申請者

福祉用具の供給者(製造者又は輸入者)であって、その製品について本評価業務による評価を本協会に依頼するものを言う。

#### 3. 4 認証

申請者が評価基準を満足する福祉用具を製品として供給する能力を有することを承認

する手続きを言う。

#### 4. 認証業務および組織

#### 4. 1 認証業務の基本方針

本協会は本評価業務による認証を行うに当たり、業務の基本方針を次の通り定める。

- 1)全ての申請者から依頼された評価業務を公平に行う。
- 2) 評価業務は本協会の他の業務から独立させ、申請にのみ基づいて行う。
- 3) 本評価業務を適正に遂行するための要員を確保し、維持する。

#### 4. 2 認証センター

本評価業務の遂行のため、本協会内に「福祉用具認証センター」(以下 認証センター という)を設置する。

- 1) 認証センター長は本評価業務の遂行責任を負う。
- 2) 認証センター長は認証の可否を決定する。
- 3) 認証センター長は本評価業務の業務手順を文書化し、維持する。

認証センターの業務に関する規程は以下に定める。

認証センター規程-2 認証センター業務規程(品質マニュアル)

#### 4. 3 認証委員会

本評価業務のあり方を審議し、以下の事項について本協会理事長に答申を行う認証委員会を設置する。理事長は答申を尊重しなければならない。

- ① 評価基準の制定
- ② 評価者の要件等の評価制度に係わる事項
- ③ 評価結果の確認、公表
- ④ 苦情処理・サーベランス結果等の評価の妥当性に係わる事項

認証委員会の運営に関する規程は以下に定める。

認証センター規程-3 福祉用具臨床的評価認証委員会規程

#### 4. 4 基準部会

本評価業務において使用する評価基準を作成し、認証委員会に提議する基準部会を設置する。

#### 4. 5 苦情処理・サーベランス部会

本評価業務の業務遂行に関する苦情、本評価により認証された製品に関する苦情等の苦情処理の状況を審議し、必要な市場監視措置について認証委員会に提議する苦情処理・サーベランス部会を設置する。

#### 5. 臨床的評価

#### 5. 1 評価基準

臨床的評価の基準は基準部会において原案を作成し、認証委員会で審議・制定し、認証 センター長が登録し、公開する。

評価基準の制定に関する規程は下記に定める。

認証センター規程-4 福祉用具臨床的評価判定基準制定規程

#### 5. 2 評価機関(\*要検討)

臨床的評価は評価機関に委託して実施する。

- 1) 臨床的評価の受託を希望する評価機関は、あらかじめ認証センターに登録する。
- 2) 認証センターは評価機関の評価能力について、下記の観点から認証委員会の意見を求めることが出来る。
  - a) 要員の能力および経験
  - b) 試行評価の結果
- 3) 認証センターは登録した評価機関と業務委託契約を締結する。

評価機関の登録に関する規程は下記に定める。

認証センター規程-5 臨床的評価機関登録規程

#### 6. 認証

### 6.1 認証の要件

臨床的評価における認証は、下記の要件を全て満足する製品の供給者に与えられる。

- 1) 工学的評価および品質的評価としてJIS認証を受けていること。
- 2) 臨床的評価において評価結果が評価基準を満足していること。

#### 6.2 認証の申請

認証の手続きは、認証を受けようとする福祉用具の供給者の申請によって開始される。

- 1) 申請者は 様式1 の申請書を認証センターに提出する。
- 2) 認証センターはJIS認証等の記入事項の書類審査を行い、申請を受け付ける。
- 3) 申請者は所定の審査料を認証センターに預託する。当該審査料は評価開始に至ら ない場合には申請者に返却するものとする。

(但し、国庫補助により業務を実施している場合は無料とする。)

#### 6.3 臨床的評価

認証センターは登録済みの評価機関の中から評価機関を選定し、合議の上個別業務委託 契約を締結し、臨床的評価を委託する。

1) 評価対象の製品は、申請者が認証センターの通知する評価機関に指定日時に持ち込む。

フィッティングを必要とする福祉用具においては、申請者が指定日時までにフィッ ティングを完了させる。

- 2) 評価機関は評価チームを編成し、評価を開始する。 評価チームには供給者と利害関係のある評価要員を含んではならない。
  - a) 評価チームは評価責任者を含む5名により編成し、以下の有資格者を含まなければならない。評価責任者は有資格者を兼任することが出来る。

エンジニア 工学的側面を理解しユーザビリティ評価できるもの

PTまたはOT 運動機能や生活機能の観点から評価できるもの

相談担当者 在宅における適合経験があるもの(3年以上)

エキスパートユーザー 当事者(あらゆる障害に精通した人が望まれる。)

b) 評価チームのメンバーは判定の記録に明記すること。

評価機関登録時に資格証明書を添付していない、エキスパートユーザーおよび姓 名記載の無いメンバーについては、資格証明書を添付すること。

- 3) 評価の判定の方法は下記とする。
  - a) 判定は各評価項目毎に実施し、評価チームの合議により判定し、判定結果を評価責任者が記録する。
  - b) 以下の判定の基準の変更は評価チームの合議により可とする。ただし、判定結果に変更を明記すること。

福祉用具の利用者像

メーカーの取扱説明書に利用者の適用範囲が明確に設定されている場合、 それを基準とすることができる。

(想定した利用者以外を主たる利用者として想定している用具、特別なニーズを満たす用具で、その情報が利用者にとって有益である場合。)

- c) 判定結果は 様式 2 による総合判定表に、別紙として項目別判定結果を記入した評価基準を添付して認証センターに提出する。
- d)総合判定表には、「C評価がない」ことを合格の基準として、「合」「否」を明示 する。

#### 6. 4 認証審査

認証センターは臨床的評価報告書および申請書を審査し、認証の可否を決定する。

② 認証可の基準は

イ 工学的安全性において、JIS認証を受けていること。

ロ 臨床的評価において総合判定結果が「合」であること。 ただし、評価機関が判定基準の変更を明示した場合は、変更の可否を審議し、 かつ限定認証および限定範囲を明示すること。

とする。

- ③ 臨床的評価報告書の内容に疑義が生じた場合、報告書を作成した評価機関または他 の評価機関に再評価を依頼することができる。
- ④ 申請書の内容に疑義が生じた場合、申請者に再提出を指示することができる。
- ⑤ 認証不可とする場合には、その理由を明示しなければならない。

#### 6. 5 認証通知

認証センターは認証可と決定した製品について申請者に 様式3 により審査結果を通知する。通知書には評価報告書を添付する。

② 認証可となった製品は認証製品リストに登録する。認証製品リストは、テクノエ

イド協会として情報公開する。

#### 6.6 認証不可通知

認証センターは認証不可と決定した製品について申請者に様式4により審査結果を通知する。通知書には評価報告書を添付する。

- ② 通知書には認証不可の理由を明示しなければならない。
- ③ 通知書に「異議申立書」を添付し、申請者の異議を受け付ける。
- ④ 通知書に「是正処置報告書」を添付し、申請者の改善の申し立てを受け付ける。

#### 6.7 再審査

認証センターは、認証不可とした製品について「異議申立書」が提出された場合には速やかに再審査を行い、認証の可否を決定する。

- ③ 前2項における可否の決定に必要な追加の臨床的評価を、評価報告書を作成した評価機関に依頼することができる。

#### 6.8 認証有効期間(※要検討)

認証の有効期間は○年間とする。

- ② 認証の延長は 6.2 認証の申請 による。 ただし、認証センターは、書類審査のみで再認証することができる。
- ③ 認証の方法に重要な変更が生じた場合には、有効期間を短縮することができる。 有効期間の短縮は評価委員会の審議を経なければならない。

(重要な変更の例示)

- a) 評価基準が大きく改定された場合
- b) JIS規格が大きく改定された場合

#### 6.9 認証業務の監視

認証センターは、直近の全ての認証可否の決定のリストおよび再審査の状況を評価委員 会に提出し、審議を受けなければならない。

- ② 異議申立書が提出された案件については、認証の可否にかかわらず、異議申立ての 処理の経緯について、苦情処理・サーベランス部会に報告しなければならない。
- ③ 認証センターは認証業務についての苦情を受け付けた場合は誠意を持って対応し、

苦情処理の経緯を記録する。

苦情処理の記録は苦情処理・サーベランス部会に提出しなければならない。

#### 6.10 認証製品の監視

認証センターは認証製品についての情報を監視し、問題があるときは苦情処理・サーベランス部会に報告しなければならない。

- ② 認証センターは認証製品についての苦情受付窓口を設け、苦情情報を受け付ける。
- ③ 認証センターは認証製品の事故や申請者の品質管理体制について広く情報を収集する。

#### 6. 11 認証取消

認証センターは認証製品に問題が生じた場合、認証を取り消すことができる。

- ② 認証センターは理由を明示した「認証取消通知書」を申請者に送付するとともに、認証製品リストから抹消し、公開情報等を訂正する。
- ③ 認証の取り消しは苦情処理・サーベランス部会に報告しなければならない。可能であれば事前に報告することが望ましい。

#### 6. 12 苦情処理・サーベランス部会

苦情処理・サーベランス部会は毎年〇月(※要検討)に開催し、認証センターの苦情処理状況等の審議を行い、評価委員会および本協会理事長に報告する。

② 認証センター長は臨時の部会の開催を部会長に依頼することができる。

#### 様式 1

## 認証申請書

平成 年 月 日

## 財団法人テクノエイド協会理事長殿

| 申請者の名称 |        |   |   |  |  |  |
|--------|--------|---|---|--|--|--|
| 代表者    | 代表者名   |   |   |  |  |  |
| 住所     | 〒□□□-  |   |   |  |  |  |
|        |        |   |   |  |  |  |
|        | 電話番号   | ( | ) |  |  |  |
|        | FAX番号  | ( | ) |  |  |  |
|        | E-mail |   |   |  |  |  |

財団法人テクノエイド協会殿の福祉用具の臨床的評価による認証を申請いたします。

| 製品の名称/型式番号 |                         |
|------------|-------------------------|
| 福祉用具の製品区分  | 手動車いす 電動車いす 特殊寝台        |
| TAISコード    |                         |
| 分類コード      |                         |
| 臨床評価基準     | 評価基準一                   |
| 製造事業所      |                         |
|            | 事業所の名称                  |
|            | 住所 〒□□□-□□□             |
|            |                         |
|            | 電話番号()                  |
|            | FAX番号(                  |
|            | (注)                     |
|            |                         |
| 工学的安全性     | 適合する JIS の名称 : JIS T    |
|            | > → Λ . ο = → PD 1. VI. |
|            | 適合の証明方法                 |
|            | 第三者認証による認証書を添付すること。     |
| 1          |                         |

(注) 複数の事業所で製造を行う場合および一部工程を外注している場合には、 担当する工程を明示して、全ての製造事業所を別紙にて添付すること。

### 様式 2

## 福祉用具臨床的評価報告書

提出 平成 年 月 日

財団法人テクノエイド協会 福祉用具認証センター 殿

|             | 評価機関名                               | )  | 即     |
|-------------|-------------------------------------|----|-------|
|             | E-mail                              |    |       |
| 福祉用具臨床的評価の  | D結果について報告します。                       |    |       |
| 福祉用具の概要     |                                     |    |       |
| 1. 商品名      |                                     |    |       |
| 2. 製品型番     |                                     |    |       |
| 3. メーカー名    |                                     |    |       |
| 4. TAIS コード |                                     |    |       |
| 5. 備考欄      |                                     |    |       |
| 判定結果 合 否    | 評価項目に基づく結果は、別紙の通り<br>判定基準の変更 無し 有り( |    | )     |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             |                                     |    |       |
|             | 受付                                  | 認証 | 情報 備考 |

様式 3 **センター〇〇〇** 

| <b>認証通知書</b> <u>殿</u> 財団法人テクノエイド協会   |                                                                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 臨床的評価の認証に合格しましたので通知しま                | इं <b>चं</b> 。                                                  |                                                                             |                                                                          |                                                                                             |
|                                      |                                                                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                             |
| 評価項目に基づく結果は、別紙の通り<br>判定基準の変更 無し 有り ( |                                                                 |                                                                             |                                                                          | )                                                                                           |
|                                      |                                                                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                             |
|                                      |                                                                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                             |
|                                      | 殿<br>財団法人テクノエイド協会<br>臨床的評価の認証に合格しましたので通知しま<br>評価項目に基づく結果は、別紙の通り | 平成<br>殿<br>財団法人テクノエイド協会 福祉用<br>臨床的評価の認証に合格しましたので通知します。<br>評価項目に基づく結果は、別紙の通り | 平成 年  殿  財団法人テクノエイド協会 福祉用具認証  臨床的評価の認証に合格しましたので通知します。  評価項目に基づく結果は、別紙の通り | 平成 年 月<br><u>殿</u><br>財団法人テクノエイド協会 福祉用具認証セン<br>臨床的評価の認証に合格しましたので通知します。<br>評価項目に基づく結果は、別紙の通り |

注意:評価申請時と異なる方法に製造方法を変更する場合には、再審査が必要となる ことがありますので、速やかに福祉用具認証センターにご連絡下さい。

| 受付 | 認証 | 情報 | 備考 |
|----|----|----|----|
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |

様式 4-(1) センターOOO

| (申請者)                | <b>認証不合格通知書</b><br>殿                            | 平成           | 年   | 月    | 日  |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----|------|----|
| (中語名)                | <u> </u>                                        | 福祉用          | 具認証 | Eセン: | ター |
| 下記製品は福祉用具            | 臨床的評価の認証に合格しませんでしたので道                           | <b>通知します</b> | -   |      |    |
| 福祉用具の概要              |                                                 |              |     |      |    |
| 1. 商品名 2. 製品型番       |                                                 |              |     |      |    |
| 2. 製品型番     3. メーカー名 |                                                 |              |     |      |    |
| 4. TAIS コード          |                                                 |              |     |      |    |
| 5. 備考欄               |                                                 |              |     |      |    |
| 判定結果 否<br>不合格の理由     | <br>  評価項目に基づく結果は、別紙の通り<br>  判定基準の変更 無し 有り(<br> |              |     |      | )  |
|                      |                                                 |              |     |      |    |
|                      |                                                 |              |     |      |    |
|                      |                                                 |              |     |      |    |
|                      |                                                 |              |     |      |    |
|                      |                                                 |              |     |      |    |
|                      |                                                 |              |     |      |    |
|                      |                                                 |              |     |      |    |
|                      |                                                 |              |     |      |    |
|                      |                                                 |              |     |      |    |
|                      | こ異議がある場合は、添付別紙により異議申立<br>固所を改善する場合は、添付別紙により是正処  |              |     |      |    |

受付 認証 情報 備考

様式 4-(2)

## 異議申立書

平成 年 月 日

## 財団法人テクノエイド協会理事長殿

| 申立者の名称      |   |   |
|-------------|---|---|
| 代表者名        |   | 印 |
| 住所 〒□□□-□□□ |   |   |
|             |   |   |
| 電話番号(       | ) |   |
| FAX番号(      | ) |   |
| E-mail      |   |   |
| -           |   |   |

財団法人テクノエイド協会殿の福祉用具の臨床的評価による認証の 不合格通知(センター〇〇〇 、平成 年 月 日)に対し、異議を申し立てます。

| 製品の名称/型式番号 |                  |
|------------|------------------|
| 福祉用具の製品区分  | 手動車いす 電動車いす 特殊寝台 |
| TAISコード    |                  |
| 分類コード      |                  |
| 臨床評価基準     | 評価基準一            |
| 不合格の理由     |                  |
|            |                  |
|            |                  |
|            |                  |
|            |                  |
|            |                  |
| 異義申立ての理由   |                  |
| (事実誤認、     |                  |
| 解釈相違 等)    |                  |
| ,,,,,,     |                  |
|            |                  |
|            |                  |
|            |                  |
|            |                  |

様式 4-(3)

## 是正処置報告書

平成 年 月 日

## 財団法人テクノエイド協会理事長殿

| 申請  | 者の名称      |   |   |   |  |
|-----|-----------|---|---|---|--|
| 代表す | <b>者名</b> |   |   | 印 |  |
| 住所  | <b>T</b>  |   |   |   |  |
|     |           |   |   |   |  |
|     | 電話番号      | ( | ) |   |  |
|     | FAX番号_    | ( | ) |   |  |
|     | E-mail    |   |   |   |  |

財団法人テクノエイド協会殿の福祉用具の臨床的評価による認証の 不合格通知(センター〇〇〇〇 、平成 年 月 日)に対し、是正処置を実施します ので、確認を申請します。

| 製品の名称/型式番号 |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 福祉用具の製品区分  | 手動車いす 電動車いす 特殊寝台                              |
| TAISコード    |                                               |
| 分類コード      |                                               |
| 臨床評価基準     | 評価基準一                                         |
| 不合格の理由     |                                               |
| 是正処置       | 1. 是正処置の計画概要                                  |
|            | 2. 是正処置の実施日 (または予定日):<br>3. 是正処置の結果が確認可能となる日: |

## 認証センター業務規程

## (品質マニュアル)

#### 1. 目的

本規程はテクノエイド協会内に設置する福祉用具認証センターの業務の品質を維持し、福祉用具臨床的評価業務の信頼性を高め、もって社会の信頼に応えることを目的として制定する。

#### 2. 適用

本規程は(財団法人)テクノエイド協会(以下 本協会 という)内に設置する「福祉用具認証センター」(以下 認証センター という)が実施する業務に適用する。

#### 3. 用語定義

#### 3. 1 福祉用具

本評価業務で対象とする福祉用具は、介護保険等において保険給付の対象となる種目 の福祉用具とし、認証委員会で選定する。

#### 3. 2 評価基準

評価基準とは、本評価業務の対象となる福祉用具の区分毎に制定された臨床的評価の 基準を言う。

ただし、福祉用具の区分を細分化し、評価基準を細分化区分毎に制定することを妨げない。

#### 3.3 申請者

福祉用具の供給者(製造者又は輸入者)であって、その製品について本評価業務による評価を本協会に依頼するものを言う。

#### 3. 4 認証

申請者が評価基準を満足する福祉用具を製品として供給する能力を有することを承認する手続きを言う。

#### 4. 業務の基本方針

本認証センターはその業務の遂行に当たり、業務の基本方針を次の通り定める。

- 1) 全ての業務を公平に行い、申請者による差別等の不公平な業務は行わない。
- 2) 本認証センターの業務は本協会の他の業務から独立させ、本業務規程に基づいて遂行する。
- 3) 本認証センターの業務を適正に遂行するための要員を確保し、維持する。

#### 5. 業務文書

認証センターは、業務に必要な業務手順書及び業務記録を定め、手順に従い管理する。

#### 1)業務手順書

業務手順書は文書の区分毎に、必要に応じ作成・承認・公開を行う。

| 文書区分 | 名称             | 識別 No. | 作成者   | 承認者   |
|------|----------------|--------|-------|-------|
| 評価業務 | 福祉用具臨床的評価業務方法書 | 認証センタ  | 認証センタ | 理事長   |
| 方法書  | (認証業務マニュアル)    | 一規程-   | 一長    |       |
|      | 個別業務手順         |        | 業務責任者 | 認証センタ |
|      |                |        |       | 一長    |
| 評価基準 | ○○評価基準         | 基準—    | 評価委員会 | 理事長   |
| 一般文書 |                | センター   | 業務責任者 | 認証センタ |
|      |                |        |       | 一長    |

文書は、表題又は/及び識別 No.により識別し、認証センターに保管する。

文書は必要に応じて文書は改訂又は廃止できる。改訂する場合は改訂の履歴を文書に加え、識別 No.の後ろに改訂 No.を付与し、発行承認者が改訂又は廃止を承認する。

毎年3月に、発行済みの文書を認証センター長が確認し、必要な場合は改訂又は廃止を行う。

改訂された文書の旧版及び廃止文書は、一括保管場所から撤去し、必要な場合は隔離して保管する。

#### 2) 業務記録の管理

業務記録は記録の区分毎に、認証センターに保管する。業務記録には下記の記録がある。

| 品質記録の名称    | 識別 No. | 作成    | 承認    | 保管期限 |
|------------|--------|-------|-------|------|
| 認証製品リスト    | 認証一    | 業務責任者 | 認証センタ | 20年  |
|            |        |       | 一長    |      |
| 認証記録(個別製品) | 同上     | 業務責任者 | 認証センタ | 20年  |

|            |     |       | 一長    |     |
|------------|-----|-------|-------|-----|
| 評価記録(個別製品) | 評価一 | 業務責任者 | 認証センタ | 20年 |
|            |     |       | 一長    |     |
| 評価機関委託契約書  | 委託- | 業務責任者 | 認証センタ | 20年 |
|            |     |       | 一長    |     |
| 苦情処理       | K-  | 業務責任者 | 認証センタ | 3年  |
|            |     |       | 一長    |     |
| 内部監査       | N — | 認証センタ | 理事長   | 3年  |
|            |     | 一長    |       |     |
| 是正処置       | C — | 業務責任者 | 認証センタ | 3年  |
|            |     |       | 一長    |     |
| 予防処置       | P — | 業務責任者 | 認証センタ | 3年  |
|            |     |       | 一長    |     |
| マネジメントレビュー | M-  | 認証センタ | 理事長   | 3年  |
|            |     | 一長    |       |     |
| 申請書リスト     | 申請一 | 業務責任者 | 認証センタ | 10年 |
|            |     |       | 一長    |     |

注:申請書は外部文書であるが、申請書リストに記録して、リストと共に保管する。

業務記録は、種類毎にファイリングし、事務所に保管し保護する。

業務記録は電子ファイルとすることが出来るが、必ずバックアップ記録を作成し、 認証センター長が保管する。

認証センター長は、毎年3月に品質記録の保管状態を確認し、保管期限を経過した 品質記録は廃棄する。

#### 6. 内部監査

本評価業務が適正に遂行されているかどうかを確認するため、認証センター長は毎年 5月にセンター業務の内部監査を実施する。

内部監査の結果は文書化し、理事長に報告する。報告書には内部監査により必要と判断された予防処置及び是正処置の結果も含まれなければならない。

#### 7. マネジメントレビュー

理事長は本評価業務が適正に遂行されているかどうかを、毎年6月にレビューする。 認証センター長はレビューの資料として以下の資料を提出する。

- 1) 内部監査報告書
- 2) 苦情処理記録および苦情による是正処置
- 3) 苦情処理・サーベランス部会による提言と評価委員会の審議結果

## 福祉用具臨床的評価認証委員会規程

#### (設置)

第1条 本委員会は、介護保険等において公的給付される福祉用具の適切な普及を図ることを目的として、福祉用具を臨床的側面から評価し、安全で使いやすい福祉用具を認証する業務のあり方を審議し、財団法人テクノエイド協会(以下「協会」という)理事長に答申することを目的として、協会内に設置する。

#### (業務権限)

- 第2条 本委員会は協会理事長の委嘱により、以下の事項を審議し、決定する。協会理事 長はその決定を尊重するものとする。
  - 一 評価基準の制定
  - 二 評価者の要件等の評価制度に係わる事項
  - 三評価結果の確認、公表
  - 四 苦情処理・サーベランス結果等の評価の妥当性に係わる事項

#### (構成)

- 第3条 本委員会の委員は、協会理事長が委嘱する。
  - ② 本委員会の委員長は、委員の互選により定める。
  - ③ 本委員会の事務は、協会内の認証センターが行う。

#### (開催)

第4条 本委員会は委員長が召集し、統括する。

#### (審議)

- 第5条 本委員会の審議は合議制で行い、合意に至らない場合の審議結果は委員長が決定 するものとする。
  - ② 委員は以下の利害関係のある議案についての審議には参加できない。
    - ・委員の属する組織に関する審議
    - ・委員の属する組織の成果物に関する審議
    - ・委員が助言・指導した組織の成果物に関する審議
  - ③ 本委員会の議事録は事務局が作成し、委員長の承認を受ける。

#### (部会)

- 第6条 本委員会に対する答申機関として、次の部会を設置する。
  - 一 基準部会
  - 二 苦情処理・サーベランス部会
  - 三 その他本委員会が必要とする部会
  - ② 部会長は本委員会の委員とし、本委員会が指名する。
  - ③ 部会員は部会長の推薦により、協会理事長が委嘱する。
  - ④ 部会の運営規則は本委員会の運営に準ずる。

#### (守秘義務)

第7条 委員および部会員は本委員会の業務により知り得た情報を、協会理事長の許可無 くして、他の用途に利用または通報してはならない。

#### (報酬等)

第8条 委員報酬等の細則は、事務局が作成する。

(雛型)

平成 年 月 日

## 委員委嘱依頼書

(委員所属組織) (委員 名) 殿

財団法人テクノエイド協会理事長

貴殿に当協会内に設置する「福祉用具の臨床的評価に関する認証委員会」の委員を委嘱 いたしたく、ご承諾くださるようお願い申し上げます。

- 1. 委員会の名称 福祉用具の臨床的評価に関する認証委員会
- 2. 委員会の目的 介護保険等において公的給付される福祉用具の適切な普及を図ること を目的として、福祉用具を臨床的側面から評価し、安全で使いやすい 福祉用具を認証する業務のあり方を審議する。
- 3. 委嘱期間 承諾した日から~平成○○年3月31日
- 委員会の規程 福祉用具臨床的評価認証委員会規程(認証センター規程-3) 別紙添付本規程の第7条に守秘義務の定めがありますので、あらかじめご承知おきください。

## 委員就任承諾書

平成 年 月 日

財団法人テクノエイド協会 理事長 殿

| 住所 |   |
|----|---|
|    |   |
| 氏名 | 印 |

「福祉用具の臨床的評価に関する認証委員会」の委員に就任することを承諾する。 ただし、委員の期間は承諾の日から平成○○年3月31日までとする。

## 福祉用具臨床的評価 評価基準制定規程

#### (制定範囲)

第1条 臨床的評価の評価基準は、認証委員会が定めた福祉用具の臨床的評価による認証 の評価対象製品区分ごとに制定する。

ただし、福祉用具の区分を細分化し、評価基準を細分化区分毎に制定することを妨げない。

#### (原案作成)

第2条 評価基準の原案の作成は、認証委員会が設置する基準部会に委嘱する。

#### (記載項目)

- 第3条 評価基準は本規程の別紙に定める共通評価基準を基礎として制定されなければならない。
- 第4条 評価基準は以下の事項を明示しなければならない。

ただし共通評価基準を変更せずに適用する場合は記載を省略できる。

- イ 対象とする福祉用具の製品区分
- ロ 評価する項目福祉用具の利用者像(要介護度等)
- ハ 想定する介護者(一般ヘルパー等)
- ニ 評価する項目
- ホ 評価する項目の確認の方法
- へ 判定の目安

A、B、Cの3区分毎に具体的な目安を明示する

- ト 判定結果欄
- チ コメント欄

#### (制定および改廃)

- 第5条 評価委員会は評価基準の原案を審議し、制定する。
  - ② 評価委員会は年一回、評価基準の見直しの必要性の有無を審議する。
  - ③ 評価委員会は必要な場合には、臨時に評価基準を見直すことができる。

#### (公表)

第6条 認証センター長は制定された評価基準を登録し、公開するとともに、申請者の求めに応じて供与しなければならない。

別紙

## 福祉用具臨床的評価 共通評価基準

#### 1. 判定にあたっての基準について

各評価項目の判定にあたっては、個別に定められた「判定の目安」を参考にするとと もに、最終的には、以下の基準に照らして決定する。

また、想定した利用者以外を主たる利用者として想定している用具、特別なニーズを 満たす用具等でその情報が利用者にとって有益である場合は、特記事項にその旨記述し て評価すること。

| A:問題なし   | 「一般的な利用者(介護者を含む)が、福祉用具を使用する上で<br>の安全性及び適合性が確保されており、介護保険等による給付に<br>値する。」と判断できるもの                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B: 許容できる | 「一般的な利用者(介護者を含む)が、福祉用具を使用する上での安全性は確保されているが、利用者の条件に適合させるには一定の専門性が必要であるもの。ただし、専門家(OT・PT等)による適合は可能であるため、介護保険等による給付が許される」と判断できるもの |
| C:問題あり   | 「一般的な利用者(介護者を含む)が、福祉用具を使用する上での安全性又は適合性に問題があるため、介護保険等による給付は適切ではない。」と判断できるもの                                                    |

#### 2. 想定する「利用者」及び「介護者」等について

#### (1) 利用者

| 種目        | 想定する利用者                      |  |  |  |
|-----------|------------------------------|--|--|--|
| 車いす       | 日常的に歩けない人や長時間歩くことが困難な要介護者    |  |  |  |
| 電動車いす(ジョ  | 日常的に歩けない人や長時間歩くことが困難な要介護者であっ |  |  |  |
| イスティックタイ  | て、自走用標準型車いすを操作することが難しい要介護者   |  |  |  |
| プ)        | 上肢に力のない人や、指の巧緻性がない人でも、ジョイスティ |  |  |  |
|           | ックレバーを操作できる程度の機能が残っている人      |  |  |  |
|           | 但し、重度の認知症のため短期記憶等が著しく障害されている |  |  |  |
|           | 場合の要介護者は除く                   |  |  |  |
|           |                              |  |  |  |
| 電動三・四輪車(ハ | 日常的に歩けない人や長時間歩くことが困難な要介護者であっ |  |  |  |
| ンドルタイプ)   | て、自走用標準型車いすを操作することが難しい要介護者   |  |  |  |
|           | 但し、車いす上での座位保持能力がない人や、重度の認知症の |  |  |  |
|           | ため短期記憶等が著しく障害されている場合の要介護者は除く |  |  |  |
|           |                              |  |  |  |
| 特殊寝台      | 日常的に寝返り、起き上がり、立ち上がりが何かにつかまらな |  |  |  |
|           | いとできない要介護者                   |  |  |  |

## (2)介護者

| 種目  | 想定する介護者                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全種目 | 評価項目の中には、ブレーキ操作やリクライニング操作、ティルト操作、また移乗動作等、介護者が行う事項が存在しており、ここでは、一般的なヘルパーが介助することを想定する。<br>但し、想定した介護者以外を主たる介護者として想定している用具、特別なニーズを満たす用具でその情報が利用者や介護者にとって有益である場合は、特記事項にその旨整理することとして評価を行う。 |
|     |                                                                                                                                                                                     |

## (3) その他

| 種目  | その他                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全種目 | ・利用者の身体状況に適合していることを前提に評価すること。<br>・利用者(介護者を含む。)が取扱説明書を読んでいること。また、<br>きちんと説明を受けたことを前提に評価すること。<br>・利用者が使うことを前提に評価すること。<br>・エンドユーザー(利用者や介護者)が、工具を使用して日常的<br>に行う軽微な調整等については、評価の対象とすること。 |

## 臨床的評価機関登録規程

#### (登録範囲)

第1条 臨床的評価を実施する評価機関は、認証委員会(以下 委員会)が定めた福祉用 具の臨床的評価による認証の評価対象製品区分ごとに登録する。

#### (登録申請)

- 第2条 評価機関の登録は、評価機関の申請により手続きを開始する。
  - ② 評価機関は、認証センターに評価機関登録申請書を提出する。

#### (試行評価)

第3条 認証センターは申請書を提出した評価機関に対し、製品を指定して試行評価を行わせることが出来る。

#### (審査)

- 第4条 認証センターは登録申請書を審議し、登録の可否を決定する。
  - ② 認証センターは評価機関の評価能力について、下記の観点から評価委員会の意見を求めることが出来る。
    - a) 要員の能力および経験
    - b) 試行評価の結果

#### (契約)

第5条 認証センターは登録可となった評価機関と業務委託契約を締結する。委託費用等 の詳細は認証センターが決定する。(但し、国庫補助により業務を実施している場合は無料とする。)

#### (登録)

第6条 認証センターは業務委託契約を締結した評価機関を評価機関リストに記載する。

#### (登録の取消)

第7条 認証センターは評価機関の評価体制等が不適切であると認める時には、評価機関 の登録を取り消すことができる。

#### 様式 1

## 評価機関登録申請書

平成 年 月 日

## 財団法人テクノエイド協会理事長殿

| 評価機 | と関の名称      |   |   |   |
|-----|------------|---|---|---|
| 申請者 | <b>首役職</b> |   |   |   |
| 申請者 | <b>6</b> 名 |   |   | 印 |
| 住所  | 〒□□□-□□    |   |   |   |
|     |            |   |   |   |
|     | 電話番号       | ( | ) |   |
|     | FAX番号      | ( | ) |   |

テクノエイド協会殿の福祉用具の臨床的評価業務に係わる評価機関として登録願いたく、 申請いたします。

| 福祉用具の製品区分        | 手動車いす 電動車いす 特殊寝台                           |
|------------------|--------------------------------------------|
| 当該製品に関する過去の経験・実績 | 試行評価の例:添付 あり(製品名: ) なし                     |
| 評価の体制            | 評価責任者姓名(注1)                                |
|                  | 評価担当者                                      |
|                  | エンジニア姓名 職員 委嘱 (注2)<br>職員 委嘱                |
|                  | OTまたはPT 職員 委嘱 登録番号                         |
|                  |                                            |
|                  | 相談担当者姓名                                    |
|                  | 職員 委嘱 経験 年                                 |
|                  | エキスパート 職員 委嘱                               |
|                  | ユーザー姓名 職員 委嘱                               |
|                  |                                            |
| 業務管理の体制          | 手順書 整備済み ( 月)までに整備<br>守秘義務に関する内部規程 なし 別紙添付 |

- (注1) 評価責任者が評価担当者を兼務する場合は、該当の担当者区分にも記入する。
- (注 2) 評価担当者(エキスパートユーザーを除く)は次ページに略歴を記載し、評価 責任者の能力証明を受ける。

#### 資格証明書

平成 年 月 日

当機関に所属する評価担当者は下記の経歴を有し、(福祉用具製品名 )に関する十分な知識を持ち、ユーザビリティ評価が可能であることを証明します。

| 資格区分  | 姓名       | 期間                  | 業務経験・教育等         |
|-------|----------|---------------------|------------------|
| 具俗色刀  | <u> </u> | <br>年 月             | <b>未</b> 物性歌·教育寺 |
|       |          |                     |                  |
|       |          | <u>〜 年 月</u><br>年 月 |                  |
|       |          |                     |                  |
| エンジニア |          | ~ 年 月<br>年 月        |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
|       |          | ~ 年 月<br>年 月        |                  |
|       |          |                     |                  |
|       |          | ~ 年 月               |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
|       |          | ~ 年 月<br>年 月        |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
|       |          | ~ 年 月<br>年 月        |                  |
|       |          |                     |                  |
|       |          | ~ 年 月               |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
|       |          | ~ 年 月<br>年 月        |                  |
| ОТ    |          |                     |                  |
| PT    |          | ~ 年 月<br>年 月        |                  |
| F 1   |          |                     |                  |
|       |          | ~ 年 月               |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
|       |          | ~ 年 月<br>年 月        |                  |
|       |          |                     |                  |
|       |          | ~ 年 月<br>年 月        |                  |
|       |          |                     |                  |
|       |          | ~ 年 月               |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
| 相談担当者 |          | ~ 年 月               |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
|       |          | ~ 年 月               |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
|       |          | ~ 年 月               |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
|       |          | ~ 年 月               |                  |
|       |          | 年 月                 |                  |
|       |          | ~ 年 月               |                  |
| l     | i        |                     |                  |

| 資料5 電動三・四輪車適合チェックリスト(案)にこ | ついて |
|---------------------------|-----|
|                           |     |
|                           |     |
|                           |     |

## 電動三・四輪車適合チェックリスト

本チェックリストは、介護保険を通じて使用されることの多い「電動三・四輪車」の安全な利用を図ることを目的として、財団法人テクノ エイド協会において、作成したものであります。ご使用に際しましては、別添「電動三・四輪車適合チェックリストご使用にあたって」を必 ずお読み下さい。

| 実施日 | 年  | 月 | В |  |
|-----|----|---|---|--|
| 記入者 | 所属 |   |   |  |
| 記八日 | 氏名 |   |   |  |

| I.身体状況を把握する項目 |                |                   |      |                        |       |              |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|---------------|----------------|-------------------|------|------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|------|------------|---------|
| 1. į          | 基本情報           |                   |      |                        |       |              |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 氏名             |                   |      |                        |       |              |              |                |               | 特記事                         | 項            |      |            |         |
|               | 性別             | 男                 | 女    |                        |       | <del>-</del> |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 生年月日           | М -               | Т    | • s                    |       | 年            | 月            |                | 日             |                             |              |      |            |         |
|               | 要介護度           |                   |      |                        |       |              |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 住所             |                   |      |                        |       |              |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 電話             |                   |      |                        |       |              |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 介護者            |                   |      |                        |       | 続柄           |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 疾患名            |                   |      |                        |       | 1            |              |                |               |                             |              |      |            |         |
| 2. !          | 身体状況           |                   |      |                        |       |              |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 体重             |                   |      | (                      |       | ) kg         |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 利き手            |                   | 右    | 左                      |       | 7            |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 屋外移動能力         | 外移動能力             |      | 杖なし                    | 步行 •  | 杖歩行          | ·            | 步行器            | (車)           | •                           | 介助步行         | Ţ •  | 車いす        | -       |
|               | 麻痺             |                   |      | 無                      | 有     | (左           |              | 右              |               | 上肢                          |              | 下肢   | )          |         |
|               | 可動域制限          |                   |      | 無                      | 有     | (            |              |                |               |                             |              |      |            | )       |
|               | 見えにくさ          | くさ                |      | 無                      | 有     | (            | 眼鏡使用         | :              | 無             | ŧ .                         | 有            | )    |            |         |
|               | 視野狭窄           |                   |      | 無                      | 有     |              |              |                |               |                             |              |      |            |         |
|               | 聞こえにくる         | <u> </u>          |      | 無                      | 有     | ( *          | #聴器使用        | :              | <b>無</b>      | ŧ •                         | 有            | )    |            |         |
|               | 高次脳機能關         | <del></del><br>章害 |      | 無                      | 有 ※1  | (            | 半側空間類        | き認             |               | 注意                          | 障害           | )    |            |         |
|               | ※1「有」 <i>σ</i> | )場合、利用            | 者等から | )<br> <br> <br>  医療機関に | 対して意見 | 書を求める        | などして、        | 利用が可           | 『能か否』         | か確認し                        | てくださ         | い。   | 40.1-40.00 |         |
|               | 注意力・判断         | 新力 ※2<br>D・判断力」   |      | 有                      | 無     | 症チェック        | 「認定調査系リスト」を記 | 音果」を参<br>5用したり | 考に <i>い</i> け | こり、イン<br><mark>全認してく</mark> | ターネッ<br>ださい。 | トなとで | 一般に公開され    | っている「認知 |
|               | 特記事項           | コ・判断力」            | 闌は、雪 | 尾地評価のと                 | ころでも十 | 分確認する        | ようにして        | ください           | ) <u>.</u>    |                             |              |      |            |         |
|               |                |                   |      |                        |       |              |              |                |               |                             |              |      |            |         |

| Ⅱ. 使用環境、操作能力等を把握する項目 |                  |          |                                              |                                       |            |                    |        |                 |          |         |          |                    |    |
|----------------------|------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---------|----------|--------------------|----|
| 1. 使用環境              |                  |          |                                              |                                       |            |                    |        |                 |          |         |          |                    |    |
|                      | 使用頻度             | 毎日       | • 週                                          | (                                     | )          | □                  |        |                 |          | 特記事項    | 頁        |                    |    |
|                      | 使用時間帯            | 朝        | •                                            | 昼                                     | •          | 夜                  |        |                 |          |         |          |                    |    |
|                      | 使用時間             | (        | )                                            | 時間/回                                  | 1          |                    | _      |                 |          |         |          |                    |    |
|                      | 主な使用目的           | 買い       | 物                                            | • i                                   | <b>数步</b>  | •                  | 通院 •   | その他             |          |         |          |                    |    |
|                      | 横断歩道             | 無        | 有                                            | (                                     | 最長         | Ę                  |        | m               | )        |         |          |                    |    |
|                      | 踏切               | 無        | 有                                            | (                                     | 最長         | Ę.                 |        | m               | )        |         |          |                    |    |
|                      | <br>自動ドア         | 無        | 有                                            |                                       |            |                    |        |                 |          |         |          |                    |    |
|                      | エレベーター           | 無        | 有                                            |                                       |            |                    |        |                 |          |         |          |                    |    |
|                      | <br>段差           | 無        | 有                                            | (                                     | 最力         | τ                  |        | cm              | )        |         |          |                    |    |
|                      | 坂道               | 無        | 有                                            | (                                     | 10         | )。以下               | • 10   |                 | )        |         |          |                    |    |
|                      | 人や車両の多さ          |          | <u>.                                    </u> |                                       |            |                    |        |                 |          |         |          |                    |    |
| 2.                   | 使用する電動三・四        | 四輪車      |                                              |                                       |            |                    |        |                 |          |         |          |                    |    |
|                      | メーカー名            |          |                                              | 隻                                     | <b>製品名</b> |                    |        |                 |          | 型番      |          |                    |    |
| 3                    | ———————<br>操作能力  |          |                                              |                                       |            |                    |        |                 | 確認       | <br>8日: | ( 年      |                    | 日) |
| 0.                   | ※静止状態で、確認する      | ること      |                                              |                                       | - X        | 実際に記               | 走行しながら | 5、確認する <b>3</b> |          | » н .   | 特記事項     |                    |    |
|                      | キー・電源スイ          |          | - I -                                        | 可 不                                   | _          | 前進                 |        |                 | 可        | 不可      | 19104-25 |                    |    |
|                      | アクセル操作(          |          | _                                            | ,<br>i                                | _          | 後進                 |        |                 | 可        | 不可      |          |                    |    |
|                      | 速度設定スイッ          |          | _                                            | ·<br>可 不                              | _          | 右折                 | •      |                 | 可        | 不可      |          |                    |    |
|                      | ウインカー操作          |          |                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _          | 左折                 |        |                 | 可        | 不可      |          |                    |    |
|                      |                  |          |                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _          |                    |        |                 | 可        | 不可      |          |                    |    |
|                      | ライトスイッチ操作        |          |                                              |                                       | _          | 旋回                 |        |                 | <u> </u> | -       |          |                    |    |
|                      | 手動ブレーキ擦          | ₹1′F<br> |                                              | 可不                                    | _          | 停止                 |        |                 | 可        | 不可      |          |                    |    |
|                      | クラッチ操作           |          |                                              | 不                                     | _          |                    | 停止     |                 | 可        | 不可      |          |                    |    |
|                      | ハンドル操作           |          | _                                            | 可不可                                   |            | 段差昇降<br>(静止状態で3cm) |        | )               | 可        | 不可      |          |                    |    |
| _                    | ミラーの調整及          |          |                                              | -                                     |            |                    |        |                 |          |         |          |                    |    |
| 4.                   | 実地評価「× : 不可<br>「 | 引能 △:    | ı                                            | :                                     |            |                    |        |                 |          |         | 4+=¬+-7  | lenerare recessors |    |
|                      | 車幅感覚             |          | ×                                            |                                       |            | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )<br> | 特記事項     |                    |    |
|                      | 歩行者の回避           |          | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )     |          |                    |    |
|                      | 交差点での一時停」        |          | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | 3)      |          |                    |    |
|                      | 交差点での左右確認        | 心        | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )     |          |                    |    |
|                      | 右側通行             |          | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )     |          |                    |    |
|                      | 横断歩道通過           |          | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )     |          |                    |    |
|                      | 自動ドアの通過          |          | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )     |          |                    |    |
|                      | エレベーター           |          | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )     |          |                    |    |
|                      | 坂道               |          | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )     |          |                    |    |
|                      | 踏切               |          | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )     |          |                    |    |
|                      | 保管場所からの出し        | し入れ      | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               |          | ∃ )     |          |                    |    |
|                      | <b>九電管理</b>      |          | ×                                            | Δ                                     | 0          | (                  | 年      | 月               | I        | ∃ )     |          |                    |    |
| 5. 総合評価              |                  |          |                                              |                                       |            |                    |        |                 |          |         |          |                    |    |
|                      | 良好 • 再           | 評価·      | 不同                                           | J                                     |            |                    |        |                 |          |         | 特記事項     |                    |    |
|                      | 使用の条件            |          |                                              |                                       |            |                    |        |                 |          |         |          |                    |    |
|                      | 福祉用具専門相談師        | 員        |                                              |                                       |            |                    |        |                 | -        | P       |          |                    |    |
|                      | ケアマネジャー          |          |                                              |                                       |            |                    |        |                 | 1        | ip      |          |                    |    |
|                      | 本人               |          |                                              |                                       |            |                    |        |                 | 1        | <b></b> |          |                    |    |
|                      | 家族(続柄)           |          |                                              |                                       |            |                    |        |                 | 1        | <b></b> |          |                    |    |

### 電動三・四輪車適合チェックリストご使用にあたって

この「電動三・四輪車適合チェックリスト(以下「本チェックリスト」)」は、介護保険などで使用されることが多い、自操用ハンドル型電動車いす(いわゆる「電動三・四輪車」)を使用するにあたって、<u>利用者と電動三・四輪車の適合状況の確認</u>と、<u>適合状況に関する</u>情報を共有化するためのツールとして、作成したものです。

近年、電動三・四輪車は、長時間の歩行が困難になった高齢者の移動手段を確保する機器として、多くの高齢者に使用されるようになりました。

しかし、その一方で、利用者と機器のミスマッチから、転倒や転落などの事故を引き起こし、生命に関わる重大事故も散見されるようになりました。また、誤った操作から、人や建物に衝突し、一歩間違えば、加害者になってしまうこともあります。

本チェックリストは、利用者をはじめ、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員が、利用者の使用環境などをお互いに連携して確認し、実地評価等をする内容で構成されています。 電動三・四輪車の運転操作を確実なものとし、安全・快適にご使用いただくためにも、 それぞれの項目について確認するよう心がけてください。

また、介護保険で使用されている場合は、サービス担当者会議等の場で本チェックリストを活用し、情報を共有化するよう心がけてください。

財団法人テクノエイド協会

#### 1. 医療機関(主治医)への確認

以下に該当する人は、電動三・四輪車の使用が妥当か否か、必ず医療機関(主治医)に 意見書を求めるなどして、確認するようにしてください。

- ➡ 脳卒中や交通事故で脳の機能に障害をおもちの方
- → 小脳梗塞、脊髄小脳変性症などの診断を受けた方
- ♣ パーキンソン病、パーキンソン症候群などの診断を受けた方
- ➡ 日常生活上で物事の遂行や記憶に支障がある方

#### 2. 利用にあたっての留意事項

① 本チェックリストの評価結果は、利用者の介護保険サービスの利用を制限するものではありません。また、本チェックリストの利用が、安全な利用を保証するものでもありません。

② 本チェックリストは、「I. 身体状況を把握する項目」と「II. 使用環境、操作能力等を把握する項目」で構成されています。

評価結果の有効期間は、概ね6ヶ月間としていますが、身体機能に著しい変化が生じた場合や、操作方法が異なる機器に変更した場合には、再度、確認作業を行って下さい。

6ヶ月を経過した時点においても、身体状況に変化が見られない場合には、「I.身体状況を把握する項目」を省略できることとします。

- ③ 各チェック項目の中で、確認や判断が難しい場合には、医療機関や他の専門職等へ相談するようにしてください。
- ④ 身体状況の「注意力・判断力」の項目で「無」となった場合には、介護保険における認定調査結果を参考にしたり、インターネットなどで一般に公開されている「認知症チェックリスト」を活用したりして、確認するようにしてください。
- ⑤ 実地評価では、利用者の注意力や判断力に低下が見られないか、また運転操作に特別な支障がないかなどの視点をもって、利用者や家族に合意を得ながら、安全・確実に行ってください。また、各チェック項目にある日付は、確認できた日をそれぞれ記入するようにしてください。
- ⑥ 本チェックリスト以外にも、既に電動三・四輪車を利用している人を対象に、交通 安全上の要点がまとめられた「電動車いすの安全利用の手引き(作成:財団法人日本 交通管理技術協会)」等があります。インターネットから入手することができますので、 これらも活用するようにしてください。

この電動三・四輪車適合チェックリストは、平成 20 年度厚生労働省老人保健健康増進等 事業から研究費の補助を受けて作成したものです。

| 資料6 | 平成21年度福祉用具臨床的評価事業の実施について |
|-----|--------------------------|
|     |                          |
|     |                          |

## 21年度福祉用具臨床的評価事業の実施について

福祉用具については、製品の欠陥、誤った使用による事故が増加していることから、経済産業省では死亡等の重大事故の公表、新たなJISマーク制度の運用等の取り組みが行われている。厚生労働省においても、利用者の状態像に合った福祉用具の提供を一層推進するため、21年度から利用者及び利用場面を想定した「製品の利便性(=使い勝手)」について評価を行う臨床的評価事業を実施することとしたものである。

当面、事故事例の多い車いす(電動車いすを含む)、特殊寝台についてJISによる工学的評価を終えたものを対象に、評価基準及びマニュアルに基づき、福祉用具の専門家と障害当事者が合議制により福祉用具の使用に当たっての安全性、操作性に関する評価を行い、その結果をメーカー等に情報提供する事業内容となっている。

予算額案は、従来のテクノエイド協会事業費の一部をスクラップし、臨床評価を行うための委員会(認証委員会、基準部会、苦情処理・サーベイランス部会)の設置、普及・啓発、評価結果の公表のための経費を盛り込み、前年同額の39,620千円となっている。また、厚生労働省から評価実施機関(5機関)に対する臨床評価の実施及び報告に必要な経費として11,749千円が、委託費として別途計上されている。

別添「事業イメージ(案)」参照

## 評価情報の公開



### 福祉用具の安全利用を確保するための調査研究・試行事業報告書

平成21年3月 発行

発 行 者 財団法人テクノエイド協会

〒162-0823

東京都新宿区神楽河岸1番1号

セントラルプラザ4階

TEL 03-3266-6880

FAX 03-3266-6885

この事業は、老人保健健康増進等事業の一環として厚生労働省から補助金の交付を受けて実施したもの